



# KDDI CSR Report 2009

# 目次

| 編集方針/会社概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|-----------------------------------------------|
| 特集 重要課題                                       |
| 安心・安全な情報通信社会の実現11                             |
| <b>2</b> 安定した情報通信サービスの提供 · · · · · · · 13     |
| 3 地球環境保全への取り組み                                |
| 4 多様な人財の育成による活力ある企業の実現・17                     |
| 2008年度のパフォーマンス報告 ステークホルダー満足の向上をめざして           |
| お客さまとの信頼づくり20                                 |
| 従業員との信頼づくり・・・・・・・23                           |
| 株主・投資家さまとの信頼づくり26                             |
| お取引先さまとの信頼づくり・・・・・・・27                        |
| 社会との信頼づくり28                                   |
| マネジメント報告                                      |
| コーポレート・ガバナンス33                                |
| コンプライアンス・・・・・・・34                             |
| リスクマネジメント/情報セキュリティ ・・・・・・35                   |
| 環境報告                                          |
| KDDIの環境保全への取り組み ·····36                       |
| KDDIの事業活動と環境への影響・・・・・・37                      |
| KDDIの中期環境保全計画 ・・・・・・・・・38                     |
| 中期環境保全活動の目標と実績・・・・・・・39                       |
| 2008年度の主な取り組み41                               |
| 第三者意見 · · · · · · 45                          |

#### ●編集方針

KDDI CSR Reportは、多くのステークホルダーのみなさまに、KDDIのCSR の考え方や取り組みを誠実にお伝えすることを目的に、2006年度から発行し ています。今年度は、当社のCSR活動を一層わかりやすくお伝えするように 努め、4つの重要課題を明文化するとともに、CSR活動の課題と取り組みの 状況、来年度の課題を掲載しました。今後もステークホルダーのみなさまとコ ミュニケーションを図りながら、さらにCSR活動を推進したいと考えています。

#### 本報告書の構成

KDDI CSR Report 2009は、フルレポート (PDF) とダイジェスト版 (冊子) から構成されています。

#### ■ フルレポート(PDF・全47ページ)

KDDIのCSR活動全般について報告しています。特集と活動実績報告の2つ からなり、特集ではKDDIの4つのCSR重要課題をテーマに、ステークホル ダーの声を盛り込みながら、わかりやすい報告を心がけました。活動実績報 告では2008年度のCSR活動のパフォーマンスについて、ステークホルダー 別の社会性報告、CSR活動の基盤についてのマネジメント報告、環境保全活 動に関する環境報告の3つのカテゴリー別に詳しく報告しています。

#### ● ダイジェスト版(冊子・全20ページ)

ステークホルダーのみなさまに手にとってお読みいただきたい特集記事を中 心に(P1~P18)、冊子として発行したものです。

#### 対象期間・対象範囲

2008年度(2008年4月1日~2009年3月31日)の事業活動を対象としてい ますが、対象期間が異なる場合は、当該対象期間を明記しています。

対象範囲はKDDI単体の事業活動ですが、一部グループ会社の活動も掲載し ています。

#### 発行時期

● ダイジェスト版…2009年6月/● フルレポート…2009年8月 (次回発行予定 2010年6月/8月)

#### 参照ガイドライン

GRI\*\*「サステナビリティ リポーティング ガイドライン2006」

環境省「環境報告ガイドライン2007年版」

※ Global Reporting Initiativeの略。サステナビリティレポートの国際的なガイドラ インを立案し、普及させることを目的に、1997年に設立された国際的組織。

#### ●会社概要

■ 社名 · · · · · · · KDDI株式会社

(英文名称: KDDI CORPORATION)

● 創業 ・・・・・・1984年6月1日

● 事業内容・・・・○ 移動通信事業:携帯電話サービス、 モバイルソリューションサービス

> ○ 固定通信事業:市内・長距離・国際通信サービス、 インターネットサービス、ソリューションサービス、 データセンターサービス

○ その他事業: コンテンツ事業、 研究・先端技術開発、ケーブルテレビ事業 など

● 本社所在地 · · 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号 ガーデンエアタワー

● 代表者 · · · · · 代表取締役社長兼会長 小野寺 正

● 資本金 ・・・・・・141.851.778.300円

● 従業員数 ・・・・ 16.970名(2009年3月末、連結ベース)

主な経営指標の推移 ※ 経営指標の詳細は、

投資家情報ホームページをご覧ください。





トップメッセージ

# ICTの力により、 安心・安全・快適で 豊かな創造力を支援する 社会の実現に貢献します

# 従業員参加型の CSR活動を展開

KDDIは、2005年10月にCSR活動を推進する専門部署を設置して以来、事業のさまざまな活動にCSRの意識を浸透させる試みを重ねてきました。その結果、従業員のCSR意識が高まり、「KDDIケータイ教室」の社員講師としての自主的な参加や、携帯電話の取扱説明書を回収し循環再生紙として社内で再利用する仕組みの発案、自然保護への寄付と連動させたサービスの実現など、従業員から生まれた活動が広がってきています。

「KDDIのCSR」=「従業員一人ひとりが参

加するCSR」というつながりが、自然に生まれていることは、うれしいことです。また、そうした日常の仕事の範囲を越えたさまざまな活動を通して、視野が広がり、新たな発想を生み出すことにもつながっていると感じます。

KDDIは、こうした動きをさらに活性化して、これからも社会の持続的な発展に貢献していくために、4つのCSR重要課題を設定し、取り組みの道筋を明確に示しました。セクショナリズムにとらわれることなく、CSRの推進を通じてコミュニケーションを活発化し、上下関係はもとより横のつながりを積極的に築き、組織横断的な活動としてCSRを経営に組み込んでいくことが大切だと考えています。



# ■ 4つのCSR重要課題

重要課題の1つめは、安心・安全な情報 通信社会の実現です。誰もが情報通信サー ビスを安心・安全に利用できるよう、情報リ テラシーの向上支援に力を入れています。特 に青少年の携帯電話利用によるトラブルを防 ぐため、全国の小学校・中学校・高等学校で 「KDDIケータイ教室」を開催しています。 2009年度は、開催規模や受講対象などを 一層拡充し、フィルタリングサービス、子ど も向け携帯電話などの商品・サービスの拡充 とともに、お客さまが安心・安全に情報通信 サービスをご利用いただける環境づくりに取 り組んでまいります。

2つめは、より安定した情報通信サービス の提供をめざして、災害対策の拡充や、情 報通信ネットワークサービスの品質向上を進 めることです。設備面はもちろん、災害対策 訓練などの運用面での取り組みもさらに充実 させていきます。

3つめは、人類共通の課題である地球環境 保全への取り組みです。地球温暖化対策とし て、事業活動によるCO2排出削減を推進す るとともに、携帯電話のリサイクル回収を強 化していくことも目標に掲げています。また、 人の移動の必要が無くなることで環境負荷を 抑制できるTV会議のように、ICT(情報通信 技術)の利活用によって社会全体の環境負荷 を低減するという観点から、さまざまな企業 と連携した研究やサービスの提供、ソーラー パネルを搭載した携帯電話など環境に配慮し た商品の開発も行っています。

4つめは、多様な人財を育成し、KDDIを 活力ある企業とすることです。そのために、 従業員が育児や介護などとのワークライフバ ランスを図りながら、自らキャリア形成できる 制度と、それをサポートする仕組みを整えて いきます。また、これらの制度や仕組みが実 際に活用されるためには、時間をかけてマネ ジメント層の意識を変えていくことも必要だと 考えています。

以上の4つの重要課題は、KDDIがこれまで 進めてきた「トータル・カスタマー・サティスファ クション(TCS:Total Customer Satisfaction) を土台とした事業活動そのものです。あらゆ るプロセスで、すべてのステークホルダーの ご満足を追求するというTCSを基盤に、これ らの重要課題を推進していく――それが、 KDDIの社会的責任だと考えています。

# ICTで、安心・安全・快適な 社会の実現を支援

今や情報通信サービスの発展によって、い つでも、どこでも、誰とでもネットワークを使っ て情報をやり取りできる「ユビキタス社会」が 実現しつつあります。しかし情報を得たから といって、それを誰もが有効に活用し、創造 性を高めることができるとは限りません。情 報を見分け、必要に応じて取捨選択する情報 リテラシーが必要です。

近年、個人が情報を得たり、発信したりす る自由度が高くなった反面、インターネットや 携帯電話の望ましくない使い方によるトラブ ルも生じています。そうした問題を真摯に受 け止め、着実に対応していくとともに、ご利 用者がトラブルを回避できるよう、自分を護 りつつ、賢くICTを利用する方法を広く伝え ていくことも私たちの重要な役割です。「危な いものは、使わない」のではなく、危険を回 避する方法を習得してはじめて、インターネッ トや携帯電話は、有用な道具として機能する のです。

将来的には、ユビキタスネットワーク基盤 の上に、ICTが自然に生活に溶け込んだ「ア ンビエント社会」に向かうと見ています。そこ では、個人の状況をネットワーク側が自ら判 断し、その人のための、その場所、その時に 適した情報を提供することで、安心・安全・ 快適で環境にやさしく、人の創造活動を支援 するような社会が到来すると想定しています。 KDDIは、ICTの担い手として、この「アンビエ ント社会」の実現に貢献してまいります。

# |原点は心通う コミュニケーション

KDDIは、電話やインターネットといった情 報通信サービスを提供していますが、そこに 心が通うコミュニケーションがあってこそ、情 報は意味を持ってくるといえるでしょう。 KDDIが「IT」ではなく、コミュニケーションの 「C」を加えて「ICT」と呼ぶのはそのためです。

私はコミュニケーションの原点は「聴く」こ とだと考えています。忙しいときこそ、この原 点に立ち戻り、相手の言うことにじっくり耳を 傾けることを大切にしています。メールだけ に頼らず、必要に応じて電話をかけたり、顔



を合わせて会話する時間をとったりすること で、より良い関係が築かれていくのです。昨 今はゲームやインターネットなどのバーチャ ルな体験が豊富になった反面、コミュニケー ション能力が落ちてしまったようにも感じま す。このような時代だからこそ、やはり人と 人の温かなコミュニケーションの基本を忘れ てはならないと思います。

一人ひとりが持っている力を最大限に発揮 できる「アンビエント社会」の実現。これによ り、多くの人たちが安心・安全な、そして心の 通ったコミュニケーションをとることができる ように、私たちKDDIはICTをさらに進化させ、 社会に貢献していきたいと考えています。

KDDI株式会社 代表取締役社長兼会長

小野寺正

# **KDDIOCSR**

情報通信サービスの提供によって、あらゆる社会活動を支えていくことが、 私たちのCSRであると考えています。

# ■基本理念

多様な価値観、多様な企業風土を持った企業体の合併・統合により生まれ たKDDIは、良き企業文化を融合して事業を推進するという共通の意識のもと、 KDDIのあるべき姿を基本理念として掲げ、その実現に努めています。

ーの基本理念

お客さまの満足と信頼の確保 お客さまの期待に応える価値あるサービスを提供します。

- 従業員の幸せ、活力ある企業 すべての従業員が働きがいを持てる活力ある企業であり続けます。
- 株主さま、お取引先さまなどの信頼 株主さま、お取引先さまなど、関係するすべての方々の信頼に応えます。
- 社会の発展 豊かなコミュニケーションによる国際社会の発展に貢献します。

# ■KDDIのCSRの考え方

情報通信サービスは、現代社会においては、なくてはならない社会基盤です。 一方、子どもたちが携帯電話やインターネットをきっかけとしたトラブルに 巻き込まれるなどの社会問題や、地球環境問題など、私たちの事業の周辺には、 さまざまな社会的課題が存在します。今後、情報通信サービスの発展と活用 により、ますます大きな影響を社会に与える可能性があります。

KDDIは、私たちの事業が社会へ与える影響の大きさを自覚し、情報通信 サービスの提供によって、あらゆる社会活動を支えていくことこそが、私たち のCSR(企業の社会的責任)であると考えています。それは、一人ひとりの 従業員が情報通信という事業の社会性の高さを意識しながら、日々の業務の なかで、基本理念を着実に実践するという企業活動そのものです。



# ■ CSR 活動の基盤となる「TCS」

KDDIは、私たちのサービスのご利用者だけでなく、お取引先、従業員、株 主、投資家、行政機関など、すべてのステークホルダーを「お客さま」ととらえ ています。そして、お客さまのために最善をつくすというビジネスの原点に立ち、 お客さまとの長期にわたる安定的な信頼関係を確かなものとするため、経営 トップから従業員一人ひとりに至る全員が、お客さまのご満足を追求するTCS (Total Customer Satisfaction: トータル・カスタマー・サティスファクション) を事業活動の基盤と位置付け、推進しています。

このTCSの考え方に基づいて、すべてのステークホルダーのご満足を高め ていくことが、KDDIが社会の期待に応え、社会的責任を果たすCSR活動に つながると考えています。

お客さまのご満足を最大化するため あらゆる業務を商品・サービスに連なるものととらえ すべてのプロセスをお客さまの視点から見直し すべてのステークホルダーを対象に 経営トップから計員まで一人一人が自らの課題として 全社をあげてお客さま満足の実現を追求する

# ■TCSの推進体制

TCSを推進し、真にお客さま重視の企業へ成長するための基本方針として 「KDDI CSポリシー」を2003年に制定しました。これはお客さまのご満足を 高めるために果たすべき使命や役割を明文化した方針であり、すべての役員、 従業員が共有する判断・行動の指針ともなっています。

また、お客さまの声に基づいて課題を討議・解決する部門横断的組織として 社長を委員長とする「TCS委員会」を設置し、計画・実行・検証・改善を行 うマネジメントサイクルのもとで、お客さまのご満足の向上に努めています。

# ● KDDIのステークホルダー

お客さまの信頼に応え、安心・安全で価値ある商品・ サービスを提供し、お客さまのご満足を追求します

相互の信頼に基づく

パートナーシップを構築し、 公平・公正な取引きを通じて サービスご利用者

誠実かつ公平な情報開示と 積極的なコミュニケーション の充実により、信頼関係の 構築を図ります

適正な事業活動を行います お取引先

すべての従業員が 働きがいを持てる、 家族 活力ある企業で あり続けます

従業員・

すべてのステークホルダー =「お客さま」

地域社会

投資家

地域社会との連携、 協調を図り、地域社会の 一員としての役割を 果たします

行政機関

NPO·NGO

法令を遵守し、行政機関との 健全な関係を保ちます

地球環境

対話と協働を通じ、より良い 社会づくりに貢献します

環境に調和した豊かな社会を維持するため、 積極的に環境保全活動を図ります

# ■ CSR 推進への取り組み

2005年10月、総務部内にCSR推進室(現:CSR・環境推進室)を設置し、 CSR活動を推進するとともに、社内研修、公募参加型セミナー、社内報や イントラネットによる情報提供、eラーニングなどを通じて、従業員のCSR意 識の啓発に積極的に取り組んでいます。

また、2008年度は「KDDI環境委員会」を「KDDI CSR・環境委員会」に変更し、KDDIおよびグループ会社・ 関連会社の環境保全活動に加え、CSR活動に関わる方 針、ならびに計画などに関する事項について、検討およ び推進を図る体制を整えました。



子どもたちの携帯電話に関わる トラブルの事例を学ぶ公募型セミナー

# KDDIのCSR重要課題

社会の持続的発展に寄与するために、KDDIのCSR重要課題を4つ選定しました。

# ■ KDDIと社会の課題

情報通信サービスの発展により、場所や 時間を問わず、いつでも・どこでも・誰とで もネットワークを使って情報を自由に利用す ることができる社会が実現しつつあります。 今や情報通信は社会・経済活動の基盤であ るとともに、携帯電話には、音楽再生やTV、 ラジオなどのメディアプレイヤー機能、電子 マネー機能、GPS機能が備わり、日常生活 には欠かせないパーソナルツールとなってい ます。さらにICTの進化は、人と物の移動を 抑制し、低炭素社会の実現にも寄与すると考 えられています。このように情報通信は、社 会の持続的発展に貢献する大きな力を秘めて います。

一方で、情報判断能力などが培われていな い子どもが携帯電話やインターネットをきっ かけにトラブルに巻き込まれるなど、情報通 信を取り巻く社会的課題も存在します。この ような情報通信がもたらす光と影をよく見極 め、社会的な課題に誠実に対応し、誰もが 安心・安全に情報通信を利用できる社会の 創出をめざすことは、私たちの社会的責任で あると考えています。

# ■ KDDIのCSR重要課題

KDDIはCSRの観点で業務や事業活動を精査するとともに、KDDIを取り巻く社会的課題についてステークホ ルダーのみなさまや有識者の方からのご意見を伺ってきました。2008年度は、多くのCSR課題のなかから、 特にKDDIが注力して取り組むべき4つの重要課題を設定し、2009年3月に開催された「KDDI CSR・環境委 員会」において報告、全社でCSR活動を一層、推進していくことを確認しました。

#### 重要課題 1

#### 安心・安全な情報通信社会の実現

東京都の調査\*1によると、小学生では10人に1人、中学生で は4人に1人がモバイルインターネットでのトラブルを経験して いるとされています。

KDDIは、誰もが安心して安全に、情報通信サービスを利用 できる社会の実現をめざし、「KDDIケータイ教室」を積極的に 開催することで、子どもたちへの情報モラル教育を支援すると ともに、フィルタリングサービスなど、子どもたちをネットトラブ ルから守る安全なサービスの提供を進めています。

# 重要課題 3

# 地球環境保全への取り組み

地球温暖化という人類共通の社会的課題に積極的に取り組 むことは企業としての責務と認識しています。しかし、社会の情 報通信の利用拡大にともない、日本の情報通信分野における エネルギー消費量はさらなる増加が予測されています。KDDI では、通信設備の省エネルギー化を進め、エネルギー使用量 の削減に努めています。さらに、私たちが提供する情報通信 サービスが社会のCO。削減に貢献するとの研究結果のもと\*\*2 新たな取り組み検討をはじめました。

#### 重要課題 2

#### 安定した情報通信サービスの提供

情報通信サービスは、社会になくてはならないライフライン です。KDDIは、固定通信から移動通信まであらゆる情報通信 サービスを提供する総合通信事業者として、事業を通じての 最大の青務はお客さまに情報通信サービスを安定的に提供す ることであると認識しています。

そのため、自然災害や設備故障によるネットワーク障害を可 能な限り回避するとともに、常に品質の高い情報通信サービス を提供できるよう努めています。

# 重要課題 4

## 多様な人財の育成による 活力ある企業の実現

日本社会が少子高齢化という問題をかかえるなか、KDDIで はダイバーシティ推進を持続的な企業成長のための経営戦略 の一つととらえています。さまざまな人に対して画一的な「型」 にはまることを強要するのではなく、外的な違い、内面の違い、 会社組織における違いなどを生かし、能力を発揮できる組織・ 環境をめざしています。ダイバーシティ推進は、KDDIの基本 理念の一つである「すべての従業員が働きがいを持てる活力あ る企業であり続けます」の原点に立ち返ることでもあります。

- ※1 東京都教育庁「子供のインターネット・携帯電話利用についての実態調査報告」(2008年10月)
- ※2 総務省「地球温暖化問題への対応に向けたICT政策に関する研究会」報告書(2008年4月)

#### ●KDDIが関わる主な社会の課題

この図は、KDDIと関わりがある主な社会の課題とそれに対する取り組みの例を示しています。 これらの課題への取り組みを誠実に積み重ねていくことが、KDDIの基本理念の実現に向かい、 すべてのステークホルダーのご満足向上につながると考えています。



地域環境保全 活動への参加



生物多様性への対応

地域社会の活性化



製品・サービスの環境負荷の低減

廃棄物の削減と資源のリサイクル

サプライチェーン マネジメント



カンボジアへの 教育支援



au携帯電話のリサイクル

電波の安全性

社会の課題解決に向けた新技術・サービスの開発

情報セキュリティの確保

製品・サービスの安全性と製造物責任

青少年の健全な育成支援(有害情報対策など)



ユニバーサル・デザイン、サービスの推進

少子高齢化への対応

ダイバーシティの推進

ワークライフバランスの向上

労働安全衛生の確保

災害などへの対応

安心・安全な情報通信サービスの提供

「e-ネットキャラバン」への

情報リテラシーの向上

安定的な情報通信ネットワークの提供



育児 介護両立支援



# CSR課題と実績

KDDIが取り組む主なCSR課題について、2008年度の実績、2009年度の課題を報告します。

### ◎: 達成 ○: 概ね達成

| 主な<br>CSR<br>課題 | 主な<br>ステーク<br>ホルダー | 2008年度の<br>取り組み           | 2008年度の実績                                   | 評価 | 2009年度の課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重要課題            |                    | 情報リテラシーの                  | 「KDDIケータイ教室」を全国で714回実施<br>(KDDIグループ)        | 0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1               |                    | 向上支援                      | 「e-ネットキャラバン」への講師派遣を<br>114回実施               | 0  | <ul><li>●社会に対する<br/>情報リテラシー</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 安心・安全な情報通信社会の実現 | お客さま社会             |                           | 子ども向け携帯電話<br>「安心ジュニアケータイ(K001)」の発売          | 0  | 安心・安全に                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 報通信             | ΉA                 | 青少年の<br>利用に配慮した<br>安心・安全な | 子ども向け情報モラル教育サイト<br>「JUNIOR net(ジュニアネット)」の提供 | 0  | ●社会に対する<br>情報リラ支援<br>の上年を<br>・サーでを<br>・サーでを<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・サービスの<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・ボー<br>・カー・カー・カー・カー<br>・カー・カー・カー・カー<br>・カー・カー<br>・カー・カー・カー・カー<br>・カー・カー・カー・カー<br>・カー・カー・カー<br>・カー・カー・カー・カー・カー・カー<br>・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 会の実             |                    | ケータイ・ネットの<br>利用環境の提供      | フィルタリングサービスの拡充、啓発の推進                        | 0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 現               |                    |                           | 産業界と教育界が連携して発足した<br>「安心ネットづくり促進協議会」への参画     | 0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 重要課題            |                    | 災害時における<br>安定した           | 災害対策訓練の実施                                   | 0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                    | 情報通信サービス<br>の提供           | 災害時における情報通信サービス提供の<br>ための災害対策体制の整備          | 0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 情報通信サービスの提供安定した | 社会                 | 高品質で安定した情報通信サービス          | お客さまの声を基に情報通信ネットワーク<br>を早期改善するプロジェクト体制の構築   | 0  | ワークサービスの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                    | の提供                       | 情報通信ネットワークの品質管理と<br>適切な運用                   | 0  | ●社会に対する<br>情報リテラシー<br>向上の支援強化<br>●青少の・からない。<br>一大のではない。<br>一大のではない。<br>一大のではない。<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一大のでは、<br>一、<br>一、<br>一、<br>一、<br>一、<br>一、<br>一、<br>一、<br>一、<br>一、<br>一、<br>一、<br>一、 |

| 主な<br>CSR<br>課題        | 主な<br>ステーク<br>ホルダー | 2008年度の<br>取り組み            | 2008年度の実績                                                 | 評価 | 2009年度の課題                                                                                                                                                       |   |  |
|------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 重要課題                   |                    | 温室効果ガス<br>排出量の削減           | 第2期中期環境保全計画に基づく<br>2008年度トレンド目標達成のための<br>省エネ施策の実施         | 0  |                                                                                                                                                                 |   |  |
| 3<br>地<br>球            |                    |                            | 第2期中期環境保全計画に基づく<br>2008年度トレンド目標達成のための<br>マテリアルリサイクル推進     | 0  | ●地球温暖化対策<br>●廃棄物削減・                                                                                                                                             |   |  |
| 環<br>境<br>保            | 社会                 | 廃棄物削減・<br>リサイクルの推進         | オフィス廃棄物削減と<br>再資源化率向上に向けた事業所調査                            | 0  | ●環境マネジメント                                                                                                                                                       |   |  |
| 地球環境保全への取り組み           |                    |                            | 携帯電話の取扱説明書の<br>リサイクル活動強化                                  | 0  | の質的向上                                                                                                                                                           |   |  |
| 取り                     |                    | 環境マネジメント                   | 内部監査の運用部門強化                                               | 0  |                                                                                                                                                                 |   |  |
| 組                      |                    | の質的向上                      | 社内の環境教育・啓発活動の充実                                           | 0  | ●地球温暖化対策 ●廃棄物削減・ リサイクルの推進 ●環境的を検性への 取り組み  ●生物多様性への 取り組み  ●がイバーのがは、 ●豊かなりのでは、 ●豊かなりのでは、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                     |   |  |
| ot-                    |                    | 生物多様性の対応                   | 森林保全活動の実施(富士山の森づくり、<br>天王山森林保全推進など)                       | 0  |                                                                                                                                                                 |   |  |
|                        |                    |                            |                                                           |    | 女性従業員の活躍推進                                                                                                                                                      | 0 |  |
|                        |                    | 高齢者雇用への取り組み                | 0                                                         |    |                                                                                                                                                                 |   |  |
| 重要課題<br><b>4</b>       |                    | ダイバーシティの<br>推進             | 障がい者雇用拡充のため、<br>特例子会社を設立                                  | 0  | 一層の推進                                                                                                                                                           |   |  |
| 活力ある企業の実現  多様な人財の育成による |                    |                            | 仕事と生活の両立を支援する<br>ワークライフバランスの推進                            | 0  |                                                                                                                                                                 |   |  |
|                        | 従業員                | 豊かな人財の育成                   | 自ら希望する部署に応募し、<br>一定の審査を経て異動することができる<br>セルフキャリアプロデュース制度の新設 | 0  | ●働きやすい<br>職場環境づくり                                                                                                                                               |   |  |
|                        |                    | 従業員間の<br>コミュニケーション<br>の活性化 | 全社でレクリエーションを実施                                            | 0  |                                                                                                                                                                 |   |  |
| る                      |                    | 従業員の                       | 特定検診、特定保健指導の実施                                            | 0  | <ul> <li>地球温暖化対策</li> <li>廃棄物削減・リサイクルの推進</li> <li>環境マネジメントの質的的上</li> <li>生物多様性への取り組み</li> <li>ダイバーシティの一層かなけり</li> <li>豊かなけい職場環境づくり</li> <li>従業員の心身両面</li> </ul> |   |  |
|                        |                    | 心身両面にわたる<br>健康増進策の強化       | 休暇、休職からの円滑な復帰、定着、<br>再発防止に向けた復職支援の見直し                     | 0  |                                                                                                                                                                 |   |  |

# ◎: 達成 ○: 概ね達成

| 主な<br>CSR<br>課題 | 主な<br>ステーク<br>ホルダー | 2008年度の<br>取り組み                            | 2008年度の実績                                                                           | 評価                                                                | 2009年度の課題                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                           |   |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------|---|
| C               |                    | 企業クオリティ<br>向上のための<br>リスク管理の推進              | リスク管理のPDCAの強化と<br>経営層への提示                                                           | 0                                                                 | ●KDDIグループの<br>リスク管理の強化                                                                                                                                                              |  |  |  |                                           |   |
| CSRを支える基盤の充実    |                    | 情報セキュリティの<br>強化                            | 全社全拠点でISMS認証取得の推進                                                                   | 0                                                                 | ●KDDIグループの<br>情報セキュリティ<br>強化                                                                                                                                                        |  |  |  |                                           |   |
| える基盤            | 社会                 | 内部統制システム<br>の構築                            | 金融商品取引法2008年度適用開始に<br>対応した内部統制システムの構築                                               | 0                                                                 | <ul> <li>KDDIグループのリスク管理の強化</li> <li>KDDIグループの情報セキュリティ強化</li> <li>内部統制システムの定着と発展</li> <li>従業員のコンス高識の強ロンフー層の協区プラー層のなコンプの確立</li> <li>お客さまご満足のための最善の追求</li> <li>お取引先さまのご満足向上</li> </ul> |  |  |  |                                           |   |
| 盤の充実            |                    | 質の高い企業文化<br>構築と、より強固な<br>コンプライアンス<br>体制の確立 | コンプライアンス違反の未然防止を<br>目的とした施策の実行(コンプライアンス<br>強化月間の設定、研修体制の拡充)                         | 0                                                                 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                           |   |
|                 |                    | お客さまの声を<br>社内に展開する<br>体制の強化                | 「お客さまの声」の傾向分析を可能とした<br>システムの構築                                                      | 0                                                                 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                           |   |
| お<br>客          |                    |                                            |                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                     |  |  |  | TCS委員会における「お客さまの声」に<br>基づいた問題の顕在化と改善対策の検討 | 0 |
| お客さま(ステー        | お客さま               |                                            | お客さまご満足の向上、<br>応対品質の向上を目的とした表彰制度<br>「CSグランプリ2008」の開催                                | 0                                                                 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                           |   |
| ークホルダ           | ークホルダ              | ークホ<br>ルグ                                  | お客さまご満足のための最善の追求                                                                    | au携帯電話のサービスエリアに関するご<br>意見、ご要望を申告していただけるサイト<br>「みんなでつくろう!auエリア」の開設 | 0                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                           |   |
| クホルダー)のご満足向上    |                    |                                            | お客さま同士がサイト上で、質問、回答の<br>やり取りをすることで、さまざまな質問の<br>早期解決につながるQAコミュニティサイト<br>「なるほど! au」の開設 |                                                                   |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                           |   |
|                 | お取引先               | auショップへの<br>支援                             | 新資格制度の導入による<br>接客スキルアップの支援                                                          | 0                                                                 | ●お取引失さまの                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                           |   |
|                 | さま                 | ビジネス<br>パートナー調査の<br>実施                     | パートナー企業の満足度調査による<br>業務改善の実施                                                         | 0                                                                 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                           |   |

| 主な<br>CSR<br>課題        | 主な<br>ステーク<br>ホルダー | 2008年度の<br>取り組み             | 2008年度の実績                                                                                                    | 評価                 | 2009年度の課題                    |                            |   |                                    |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|
|                        | 株主・<br>投資家         | 投資家さまとの<br>コミュニケーション<br>の充実 | <ul><li>●四半期ごとの決算説明会の開催</li><li>●個別ミーティング、<br/>スモールミーティングの実施</li><li>●カンファレンス、<br/>個人投資家向けセミナーへの参加</li></ul> | 0                  | ●積極的な<br>情報開示による<br>株主・投資家さま |                            |   |                                    |
| a.                     | さま                 | IRツールの充実                    | <ul><li>●アニュアルレポートの充実</li><li>●決算説明会などの動画配信を<br/>はじめとした企業ホームページでの<br/>情報発信拡充</li></ul>                       | 株主・投資家さま<br>のご満足向上 |                              |                            |   |                                    |
| お客さま(ス                 |                    | 社内のCSR啓発の<br>継続実施           | CSRセミナーの開催、<br>社内報・イントラネットでの継続的な<br>情報発信、eラーニングの実施                                                           | 0                  |                              |                            |   |                                    |
| お客さま (ステークホルダー) のご満足向上 |                    | 従業員参加型の<br>CSR活動の推進         | 従業員参加型「+αプロジェクト」の展開、「KDDIケータイ教室」、「e-ネットキャラバン」への講師派遣、地域の社会貢献活動の推進                                             | 0                  |                              |                            |   |                                    |
| )のご満足                  | 社会<br>NPO・         |                             | 事業を通じた社会貢献活動の実施                                                                                              | 0                  | ●従業員参加型の                     |                            |   |                                    |
| in N                   | NGOなど<br>従業員       | NGOなど                       | NGOなど                                                                                                        | NGOなど<br>従業員       | 社会貢献活動の<br>拡充                | NPO・NGOなどとの協働、慈善団体への<br>支援 | 0 | CSR活動の拡充<br>●国内外の<br>社会貢献活動の<br>充実 |
|                        |                    |                             | 災害被災地への支援                                                                                                    | 0                  |                              |                            |   |                                    |
|                        |                    | 海外での                        | 途上国のデジタル・デバイド解消など<br>歴史ある国際協力活動                                                                              | 0                  |                              |                            |   |                                    |
|                        |                    | 社会貢献活動                      | 海外拠点における社会貢献活動                                                                                               | 0                  |                              |                            |   |                                    |

# 子どもたちに響く「KDDIケータイ教室」をめざして

KDDIは、誰もが安心・安全に携帯電話を利用できる社会をめざし、全国の小学校、中学校、高等学校を対象に 「KDDIケータイ教室(以下、ケータイ教室)」\*を開催しています。今回は今後のさらなる取り組み拡充に向けて、 ケータイ教室事務局の大久保輝夫、講師経験者の葛西直美が学校現場の先生方にお話を伺いました。

※2006年3月から小学校を対象にスタートし、順次、中学高校および保護者・教職員に対象を拡大。2009年4月現在延べ約1000回開催。



# 身近でリアルな事例を用いた ケータイ教室の実施

大久保: 先日、稲城第一小学校と稲城第三 中学校で開催させていただいた「ケータイ教 室」ですが、子どもたちの反応はいかがでした か?

村田先生:子どもたちが熱心に話を聞いてい る姿を見て、小学生もケータイへの関心が高 いと、あらためて実感しました。特に6年生は 中学校への進学を機にケータイを持つ子ども も多く、プロフ\*など身近なトラブルの話に、真 剣に耳を傾けていたのが印象的でした。

石村先生:中学生の場合、ケータイの所有 率も高く、実際に架空請求メールや迷惑メー ルを受け取った生徒もいるので、熱心に聞い ていました。中学生は、自分たちが直接影響 を受けることに対して興味を示す傾向が強い

ので、身近でリアルなトラブル事例を盛り込 んでいただくのはもちろんのこと、実際にケー タイを操作しながら学べる仕組みを加えてい くことで、より理解は深まると思います。

葛西:確かにそうですね。ケータイ教室では、 どうしても伝えたいことが多く、講義形式に なりがちです。これからは、便利な使い方や リスクを体験できる参加型の教室に進化させ ていくことも重要ですね。

※「プロフィール」の略。自 分のプロフィールのページ を作成し、インターネット 上に公開できるサービス。



稲城第三中学校 生活主任教諭 石村繁樹氏 2008年度は 3年生のクラス担任



稲城第一小学校 生活主任教諭 村田奈緒美氏 2008年度は 1年生のクラス担任

※通信料 (パケット代)を 定額にした料金体系。

村田先生:加えて発達段階や、学年ごとに 内容を変えていただけたら、さらに教育効果 が高まっていくと思います。

# ケータイを持つ前段階で、 保護者の方々との連携を

大久保: これは私どものPR不足かもしれま せんが、ケータイは危険というイメージが先行 しつつあるのが残念です。確かに、ケータイ は使い方を誤ると危険な面もありますが、正 しい使い方をすれば、便利で子どもたちの安 全を守るための道具として活用できます。

村田先生:確かに、学校には子どもたちが巻 き込まれた事件やトラブルなどの情報が多く 入ってくるので、どうしても「ケータイ=危険」 という意識が強くなりがちです。私たちも、 子どもたちにケータイの利便性と危険性の両 方をきちんと教えたいのですが、ケータイに 関する知識が豊富ではないので、そこは、ケー タイ教室講師の方々に期待しています。

石村先生: 市の生活指導主任の会合でも、 小学校低学年のうちに、きちんとケータイの 利便性と危険性を教えるべきという意見が出 ています。子どもたちがケータイを持ちはじ める前の段階から保護者も含めて、これらを 伝えていくことが重要です。例えば、パケット 定額制\*だと料金を気にしなくていいという利 点がありますが、その反面、子どもがケータ イを使い過ぎていることに気づきにくいという 弊害もでてきます。

大久保:親としては、子どもの安心・安全を 考えてケータイを持たせることがありますが、 子どもにとっては、楽しい道具を手に入れた という認識が強いようです。この親と子の認 識のギャップを埋めるために、今年度から保 護者向けの「ケータイ教室」もメニューに組み 込みました。

葛西:やはり保護者の方々にも正しい知識を 身に付けていただき、家庭内でのルールづく りをお願いしたいと思います。

# 安心・安全なケータイ利用のため 情報リテラシーを向上

石村先生:以前、修学旅行でグループごと にGPS位置確認機能付きケータイを渡し、 自由行動をさせたことがあります。その際、 ある班が逆方向の電車に乗っていたのを早め に発見でき、大事に至らなかったことがあり ました。

村田先生:共働きの保護者のなかには、防 犯ベルとGPS位置確認機能付きのケータイ があるから安心して働けるという方たちもい らっしゃいますね。

**大久保**:そのような安心・安全の面を含め、 ケータイの高機能化はますます進んでいきま す。さまざまな機能を正しく使いこなしていく ために、今後、子どもたちへの情報リテラシー 教育がより重要になっていくと考えます。

石村先生:このほか、コミュニケーションに おけるケータイの役割も重要です。最近は、 面と向かって本音を言えない反面、メールな ら「ありがとう」や「ごめんね」を素直に伝えら れるという良さも、今の子どもたちにはあるよ うです。

村田先生:一方で、小学生の高学年では、文 章力は未熟なのに、気持ちは思春期になりか かって傷つきやすいので、メールの文章で誤解 やトラブルが起きやすいという面もあります。

葛西:そういった危うさも含めて、学校現場 の方々と対話することは、とても参考になりま す。私は「ケータイ教室」でしっかり目を見て 話を聞いてくれる子どもたちから、いつも元 気をもらっているので、今後は子どもたちの ためになる、より良いケータイの使い方を紹 介していきたいと思います。

**大久保**:本日いただいた貴重なご意見やご指 摘を今後に生かし、さらなる内容の充実を 図っていきたいと思います。



総務・人事本部 総務部 CSR·環境推進室 大久保輝夫 「ケータイ教室」事務局



ソリューション 第1営業本部 第3営業部 葛西直美 「ケータイ教室」 講師経験者





ケータイ・ネットについて楽しみ ながら学べる「JUNIOR net」 はPC版とモバイル版を公開。

# 災害時にも安心を届ける通信であるために

KDDIは、常に安定した情報通信サービスをみなさまにご提供するとともに、 災害時には迅速かつ的確な対応によって情報通信サービスを確保できるよう、さまざまな取り組みを進めています。

# 災害に対する備えの強化

情報通信サービスは、災害時であっても、 安否確認や、救助活動のためになくてはなら ない重要なライフラインを担っています。 KDDIでは、災害時でも安定した情報通信 サービスを確実に提供できるよう、通信設備 の耐震設計をはじめ、基地局の自家発電装 置の設置など、災害対策を充実させています。

また、設備面の対策とともに、災害時にお ける予期せぬ通信トラブルが発生した場合で も、従業員が的確な判断と迅速な対応が行え るよう、防災マニュアルを整えるとともに、全 社的な災害対策訓練を年2回実施しています。

# 大規模災害を想定した 実践的な災害対策訓練の実施

2009年1月、九州地区での大地震発生

を想定した災害対策訓練を実施しました。東 京本社に設置した災害対策本部には、災害 対策本部長である社長を筆頭に約50名が参 集し、現地対策室(福岡県福岡市)と運用対 策室 (東京都新宿区)、情報システム対策室 (東京都千代田区)をIPテレビ会議システム や電話会議システムで結び、被災状況の確 認や、通信疎通確保におけるオペレーション を実施するなど、総勢約300名で実践的な 訓練を行いました。



2009年1月に実施した災害対 策訓練の災害対策本部の様子。



総務・人事本部 総務部 田中和則 2008年度災害対策訓練 事務局

「災害対策訓練を行う場合、毎回、被災想 定の検討から始めます。例えば、首都圏で大 規模災害が発生すると、情報通信サービスに 関わるトラブルだけでなく、大勢の帰宅困難 者が滞留することが予想されます。それに対 して、従業員をどのように無事帰宅させるか など、さまざまな状況を想定した災害対策訓 練を実施しています。そして今回の災害対策 訓練では、各自が実践的に考えながら行動す るロールプレーイング方式を取り入れました。 また、通信ネットワークを運用・管理・監視して いる運用統括本部の訓練者には、訓練のシナ リオを渡さず、次々に発生するトラブルに対応 する本番さながらの訓練としました。今後は、 設定した被災状況すらも参加者には伝えず、 より現実感をともなう災害対策訓練を実施す ることで、想定外の問題が次々と起こる実際 の災害時においても、従業員が的確に対応し ていく能力を高めていきたいと考えています。 と災害対策訓練事務局の田中は言います。

# **|オペレーション訓練を繰り返し、** 緊急時の対応力を体得

au携帯電話サービスを24時間365日監 視しているモバイルオペレーションセンター (MOC)は、毎年発生する台風や大雪、豪雨 などの自然災害時においても、安定した情報 通信サービスを提供するため、的確で迅速な 対応が求められます。また花火大会やコン サートなど、一時的に诵信量の増加が予想さ れるときは、遠隔操作や地域のテクニカルセ ンターと連携して、速やかな問題解決を図って います。

「私たちが担っている通信インフラを支える 役割は責任重大です。例えば、災害時に通信 が途切れてしまうと、安否確認が行えない、 被災地域の現状も伝わらないという状態に陥 ります。また災害時に関わらず、予期せぬ通信 トラブルが発生した場合でも、どれだけ落ち着 いて状況把握と復旧措置を迅速に行えるかが 鍵となります。MOCでは、年2回の全社的 な大規模災害訓練とは別に、毎月、震災を想 定したオペレーション訓練を実施しています。 災害の際は、停電や設備の故障が発生したり、 安否確認などの利用が急増して携帯電話が つながりにくい状況となってしまうなど、警告 アラームが一斉に表示されることもあります。 そんな緊迫した状況を再現した訓練を繰り返 し経験することで、実際の大規模災害に直面 したときでも、落ち着いて判断し、迅速な対 応と的確な情報伝達ができるようになります。 また、訓練を通して発見された新たな課題は 必ず改善して、災害時でも、お客さまに安定 した情報通信サービスと安心を提供できるよ うに役立てています」と、MOCで監視を務め る若杉は話します。

# 被災地への支援

KDDIでは、大地震や甚大な自然災害が発 生した場合、迅速かつ適切な被災地支援を 実施するため「全社的支援措置検討会」を設 置しています。そこでは、大地震発生直後に は、災害用伝言板\*1を速やかに立ち上げ、お 客さまの安否確認手段を提供するとともに、 被災地の通信インフラを確保するため、必要 に応じて移動電源車、車載型無線基地局\*\*2 の出動や、au携帯電話や充電器などの貸し 出しを行っています。2008年6月に発生し た岩手・宮城内陸地震では、救助活動を行 う陸上自衛隊にau携帯電話とイリジウム衛 星携帯電話\*3を貸し出すなど、被災地支援 を積極的に実施しています。

※1 大規模災害発生時に、 au携帯電話ご利用者 がEZwebやインター ネットを通じて、全国 から安否確認を行え るサービス。



※3 イリジウム衛星を経由して 国内外で場所を選ばず通信 が可能な衛星携帯電話 (写真 右)。

※2 衛星通信機能を備えた車載型無線基地局。災害時な どの通信ネットワークの確保に力を発揮する(写真左)。





設備運用本部 FMBC-OC モバイル オペレーションセンター 若杉 充

# ICTで地球温暖化防止に貢献

ICTは、その利用拡大によるCO2の排出が増加する一方で、利活用による社会全体のCO2排出を削減することができます。 ICTの地球温暖化防止への貢献について、東京理科大学の森俊介氏と当社執行役員技術統括本部長の安田豊が語り合いました。

# ICTの発展によるCO<sup>2</sup>増加に対し、 さまざまな取り組みを推進

安田:私たちKDDIは、情報通信サービスを 安定して提供するため、通信設備を24時間 稼働することで多くのエネルギーを消費して います。特に、携帯電話の基地局は当社消費 電力の6割を占めているため、基地局の省工 ネ化、具体的には、エアコンが不要の基地局 の開発とその早期導入に力を入れています。 また、電力会社の電気が届かない地域には、 太陽光発電だけでまかなう基地局も作ってい ます。

森氏:通信は、設備の一つひとつの消費電 力は大きくないかもしれませんが、全国を高 い密度でカバーするインフラですから、その ような努力は大きな効果になりますね。

安田:また、基地局用のバッテリーを軽量で

効率のいいものに入れ替えていくとか、深夜 電力や太陽光からの電力をうまく組み合わせ て、昼間の電力利用を減らすことで全体の CO<sub>2</sub>排出量を減らすなど、技術的な検討や 開発も行っています。

森氏: 通信インフラは完全に電気に依存し ているので、コストはかかると思いますが、 省電力ニーズと合わせて、そのような取り組 みは大変重要なことですね。



KDDI株式会社 執行役員 技術統括本部長

# 安田 豊

研究所にてデジタル衛星通信 技術などの研究開発に従事。 その後、PHSやIMT2000シス テム開発、ITS推進部長、au 技術本部長などを経て現職。 KDDIのFMBCサービス発展 に向けたネットワークのIP化と スリム化を推進中。

東京理科大学理工学部 経営工学科 教授

#### 森 俊介氏

総務省「環境負荷低減に資する ICTシステム及びネットワー クの調査研究会」「地球温暖化 問題への対応に向けたICT政 策に関する研究会」など政府 系研究会へ多数参加。



情報通信サービスが増え て世の中が便利になるこ とは自然の流れ。その先 に、どれだけCO2を減らせ るかが重要です。



楽しくかっこよく省エネが できるように、携帯電話な どを積極的に活用しなが ら、社会全体のモチベーショ ンアップをしていきます。

# ICTの利活用によって、 社会のCOっを削減

森氏: 携帯電話は驚くほど進化していますね。 音声通信、文字通信に加え、動画の利用も 可能になった上、機器は薄型で電池も長持ち するようになりました。でも、ユーザーは便 利になったことは実感しても、効率化されて いるという意識はないかもしれないですね。

安田:料金が定額制になっているので、自分 がどのくらいの情報量を送受信しているかな どは見えにくくなっているかもしれません。

森氏:家庭の電気料金メーターは、屋外よ り屋内につけて料金が一目でわかるようにす ると省エネ効果が上がるそうです。携帯電話 でいろいろなものが見えてくると、いろいろな 意識が変わってくるかもしれませんね。

安田:携帯電話を活用して家庭内のCO<sub>2</sub>排 出削減の成果を"見える化"すると面白いです きたら、省エネ行動のモチベーションを高め られると思います。 森氏:情報通信サービスは、世の中を便利

ね。携帯電話で自分のCO2排出量が確認で

にしてくれますね。最近の研究で、情報通信 サービスが増えることで、それによるエネル ギー消費は増えるけれど、社会全体では減る と報告されています(グラフ参照)。例えば、 ICTを活用して電子カルテを共有すると、電 力は使いますが、病院間の人の移動が減り、 トータルのCO2排出量が削減できたという 事例などがあります。

安田:KDDIも動画による遠隔医療の研究開 発をしています。遠隔から在宅診断ができれ ば、通院や救急車の利用がかなり減らせます。 森氏:農協が収穫や農地管理に衛星写真を 利用したケースも同様の結果です。ICTの利 用によってそれによる消費電力は増えますが、 社会全体では無駄を制御して大きな省エネル ギーになる、その視点が重要です。

安田:今後は一層大きなインテリジェンスが 必要だということですね。

# より良い未来のために、 ICTの可能性を追求

森氏: 高齢化が進んだ地域では、定期バス よりも出かけたいときに迎えに来てくれるよう な、ICTを利用したオンデマンドのサービス が求められるようになると思います。弱い立 場の人にサービスが行き届くことは、社会の あり方の大事なポイントです。必要なところ に無駄のないサービスを提供し、さらにCO2 削減効果もあるICTが貢献できるところです。 安田: 今、携帯電話そのものをセンサーとして 機能させたいと考えています。携帯電話を持っ ている人が部屋に入ってきたこと/出て行った ことを感知し、自動的に照明がON/OFFさ れる省エネの什組みができたらと思うのです。 森氏:エレベーターや電気機器の制御を携 帯電話でできたら、非常に効率的です。特に ビルの電力消費量は莫大です。建物自体の 省エネ設計は進んでいますが、ICTと連携し たきめ細かな省エネ策はこれからです。

安田:ICTを利活用し、省エネはもちろん、 社会全体のライフスタイルの変化につなげた いと考えています。省エネは苦痛にならず、 楽しくかっこよくできることが重要です。「au Smart Sports Run&Walk」というサービス では、ユーザーが歩いたり走ったりすると 1km を1円の金額に換算して、屋久島の環境保全 のために寄付したり、緑の種にして配布する2 つのキャンペーンを実施し、好評を得ました。 森氏:まさに、ICTによって、分野を越えた新 しいコミュニケーションが生まれていますね。 携帯電話でつくられる新たなコミュニティの なかで、人にも地球環境にも優しいことが新 しい価値となっていくことを期待しています。





(ト)屋久島の環境保全へ の協力を呼びかけるポス

(下) 慶応大学コ・モビリ ティ社会創成プロジェク トでの奥多摩町遠隔予防 医療相談実験の状況(栗 原クリニックにて)。



出典:総務省「地球温暖化問題への対応に向けたICT政策に関する研究会」報告書

# 今、なぜ「ダイバーシティ」なのか

# KDDIの未来をつくるダイバーシティと経営戦略

今、企業におけるダイバーシティ(多様性)の推進がなぜ必要なのか、その推進には何が重要なのか。慶應義塾大学の樋口美雄氏をお招きし、当社取締役執行役員専務(総務・人事本部担当)の両角寛文と、ダイバーシティ推進室長青沼真美が語り合いました。

# 経営戦略としての ダイバーシティ

**樋口氏**: 昨今の金融危機の影響で経営環境 が厳しくなり、ダイバーシティやワークライフ バランスの推進が先送りされそうな気配です が、企業の競争力や持続可能性を高めるた めに、今こそ経営戦略の一環として取り組む べきだと考えます。 両角:確かに少子高齢化が急速に進み、労働人口の減少や社会保障システムの危機が社会問題となっている今、人財のダイバーシティを推進することは、企業にとって重要な経営課題となっています。当社でも、会社としてダイバーシティを推進するために、2008年4月にダイバーシティ推進室を立ち上げました。女性や外国人、障がいのある方やエルダー層などの多様な従業員が、それぞれの

知恵や経験を生かせる環境を整備していくことも重要であるととらえています。これにより優れた商品やサービスの開発などにつながり、当社の競争力が高まると考えます。

樋口氏:多様な人財を生かすのは大変重要です。例えば、今の男性中心の労働市場が続くと、2030年には労働力人口が1,000万人以上減る見通しです。労働力確保の意味でも、若者、女性、高齢者、障がい者など



多様な人財の意欲と能力に応じて働く環境を 整えていくことが必要となります。

**両角**:個々の従業員が持つ個性や能力を最 大限に生かすことで、生み出される付加価値 を合わせたものがKDDIの価値になることを 全役職員が認識し、多様性を生かせる職場 にしていきたいです。



慶應義塾大学商学部教授 樋口美雄氏

労働経済学や人事経済学 を専門とし、内閣府 ワー クライフバランス推進官 民トップ会議のメンバー などを務める。



KDDI株式会社 取締役 執行役員専務 両角寛文

# ダイバーシティ推進に 重要な要素は意識変革と相互理解

樋口氏: これまでの雇用制度は、残業や転勤 に耐えられる、若く元気な男性を基準につく られていました。しかし、長時間労働による過 労死やメンタルヘルスの問題も深刻です。「長 時間労働で成果を出す」という考え方を見直 し、誰もが意欲と能力を発揮できる持続可能 な働き方への変革が急務です。

**青沼**:そのとおりですね。当室の取り組みに 対して、少しずつ理解は深まっていると感じ ますが、まだまだダイバーシティは育児や介 護が必要な従業員だけを対象としたもの、と 誤解されることも多いです。広い意味でのダ イバーシティの意識浸透が重要です。

**樋口氏**: その意識が浸透していくと、例えば、 オフィスでの長時間労働だけが会社への貢献 ではないと考える中間管理職層が増えていき、 社外で勉強して能力開発をしたり、それぞれ のライフステージで私的生活を充実できるよ うになるはずです。以前、シリコンバレーの IT企業の計員が子どもの小学校でコンピュー タを教えていて、「製品開発のヒントになる」 と言っていたのが印象的でした。オフィスワー クだけでなく、家庭や社会生活の経験も仕事 の成果につなげられるのですね。

**両角**: 当社でも、ワークライフバランスを支 援する各種制度を整えていますが、活用され なければ意味がありません。大切なのは制度 を活用しやすい環境を整備することだと思い ます。制度を利用する人・しない人、それぞ れの立場はありますが、職場のコミュニケー ションを深めることが重要だと思います。

**青沼**: ライフステージに合わせて制度を活用 することで生まれるメリットについて、ト司や 同僚とコミュニケーションをとり、相互理解 を深めることは、とても大切ということですね。

# チャレンジする風土と コミュニケーションを原動力に

両角: KDDIは、2000年10月にDDIとKDD とIDOの3社が合併してできた会社です。異 文化同士の合併という観点では、その後も 10数社の合併を経ていますので、存在その ものがダイバーシティともいえます。ただ、 合併当初と比較すると、最近はチャレンジ意 識が低下していると感じることもあります。

**青沼**:例えば、KDDIの従業員であるならば、 ICTで社会をより良くしたい、という気概を持 ち、新しい発想でチャレンジすることが求め られているのだと思います。

**樋口氏**:何に向かって進むのか、従業員が 共通の価値観を持っていてこそ、組織として 成果が上げられます。重要なのは、経営陣が 何を考えているのか常に発信し、それを従業 員が共有することです。多様な人同士が本当 に理解し合うには、コミュニケーションが鍵 になりますからね。



**両角**:従業員一人ひとりが日々幸福を感じな がらチャレンジし、働きがいを持てる会社を めざして、ダイバーシティを推進していきます。



総務・人事本部 人事部ダイバーシティ 推進室長 青沼真美

#### ●ダイバーシティ推進室の取り組み事例





2008年11月、初の育児休職者向けフォーラム「MOM's Forum」を開催し、従業員 42人が参加しました。当日は会社の現状説明や、育児休職を終えて仕事と育児を両立し ている先輩従業員による体験談やアドバイスを行い、復職に対する不安を解消しました。 また、2009年4月には従業員一人ひとりにとっての「ダイバーシティ」を考えるための ヒントをまとめた、「KDDIのダイバーシティ」ハンドブックを作成しました。

#### **▷ INDEX**

| ステークホルダー満足の向上をめざし  | τ  |
|--------------------|----|
| お客さまとの信頼づくり        | 20 |
| 従業員との信頼づくり         | 23 |
| 株主・投資家さまとの信頼づくり    | 26 |
| お取引先さまとの信頼づくり      | 27 |
| 社会との信頼づくり          | 28 |
| マネジメント報告           |    |
| コーポレート・ガバナンス       | 33 |
| コンプライアンス           | 34 |
| リスクマネジメント/情報セキュリティ | 35 |
| 環境報告               |    |
| KDDIの環境保全への取り組み    | 36 |
| KDDIの事業活動と環境への影響   | 37 |
| KDDIの中期環境保全計画      | 38 |
| 中期環境保全活動の目標と実績     | 39 |
| 2008年度の主な取り組み      | 41 |
| 第三者意見              | 45 |

# 2008年度のパフォーマンス報告

# **INDEX** ステークホルダー 満足の向上をめざして お客さまとの 信頼づくり 20 従業員との 信頼づくり 23 株主・投資家さまとの 信頼づくり 26 お取引先さまとの 信頼づくり 27 社会との 信頼づくり 28

#### マネジメント報告

コーポレート・ ガバナンス 33

コンプライアンス

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

#### 環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み

KDDIの事業活動と 環境への影響

**KDDIの** 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績 39

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# お客さまとの信頼づくり

#### 2008年度の実績と今後の課題

KDDIでは、お客さまに最善を尽くすというビジ ネスの原点に立ち、長期にわたるお客さまとの信 頼関係を確かなものとするため、「お客さまご満足 の最善の追求」をはじめ、「お客さまの声を社内に 展開する体制の強化」、「高品質で安定した情報 通信サービスの提供」などを課題ととらえ、さまざ まな取り組みを推進してきました。2009年度も、 さらなるお客さまご満足追求に全力で取り組んで いきます。

# ■お客さまご満足の最善の追求

# ● TCS 委員会の設置

KDDIでは、お客さまからのご意見・ご要 望に基づいた課題を討議、解決する会議体と して、社長を委員長とする「TCS委員会」を 毎月開催しています。この「TCS委員会」は、 お客さま第一主義を基盤に、計画・実行・ 検証・改善を行うマネジメントサイクルを部 門横断的に循環させる役割を担っています。

# ● CS グランプリ

KDDIでは、お客さまのご満足につながる優 れた応対や取り組みを行った協力会社を表彰 する「CSグランプリ」を毎年開催しています。

2008年度は、札幌・東京・大阪・福岡 で地区大会を実施し、各地区のグランプリ・

準グランプリによる全国大会を2009年5月 に行いました。「CSグランプリ」を通じて、お 客さま応対の品質向上や業務の見直しを図 り、今後もお客さまに一層で満足いただける よう取り組んでいきます。

#### CS グランプリ受賞企業の声

ベストコミュニケータ部門「グランプリ」受賞 株式会社もしもしホットライン 新潟センター



CSグランプリ2009 全国大会の様子

全国大会では各地区代 表の応対がとても勉強に なり、グランプリ獲得は本 当に光栄です。私たちは、

日頃お客さまとお話をする 際、表面的にならないよう、

お客さまの状況を想像することを心がけています。 すると親しい方と話をしている感覚が得られ、楽 しくお話ができます。今後も会話を楽しみながら、 お客さまのお役に立ちたいと思います。

# お客さまのご要望に お応えするために

# ● みんなでつくろう! au エリア

KDDIでは、auサービスエリアに関する改 善要望受付WEBサイト「みんなでつくろう! auエリア」を設けています。すべてのお客さ まに安心してご利用いただくため、お客さま からいただいた声をauサービスエリアの改善

計画や方針策定などに反映し、より良いサー ビスエリアの構築に役立てています。

また、お客さまの声の多くは、ご自宅にお ける電波環境の改善要望であることから、迅 速にそのご要望にお応えするため、宅内対策 システムの導入準備を進めています。

#### 「みんなでつくろう! au エリア」による改善実績

2008年9月の開設から、アンテナの調整や品 質改善対策を実施し、4.200人のお客さまのエ リア状況を改善しました。 さらに、8.000人のお 客さまからの声を今後のエリア改善計画の策定 に生かしました(2009年5月末時点)。

#### ● なるほど! au

KDDIでは、お客さまからのauサービスに 関するご質問の早期解決をめざし、お客さま 同士の交流を通じて、質問・回答をやり取り していただく疑問解決WEBサイト「なるほど! au」を開設しています。いつでも気軽にau携 帯電話やパソコンから質問していただけると ともに、解決した質問はWEBサイトトに蓄 積され、検索・閲覧することもできます。また、 お客さまからのご質問内容を分析し、一層の サービス品質向上に取り組んでいます。



#### みんなでつくろう! au エリア

<アクセス方法>

● パソコンから

auホームページ

⇒ サービスエリア

⇒ みんなでつくろう! auエリア

● auケータイから

au one トップページ

⇒ au style

⇒ サポート情報

⇒ みんなでつくろう! auエリア



※QRコード®は、株式会社 デンソーウェーブの登録商標

#### なるほど! au

<アクセス方法>

● パソコンから

auホームページ

⇒ お客さまサポート

⇒ なるほど!au

● auケータイから

au one トップページ

⇒ auお客さまサポート

⇒ なるほどlau



※QRコード®は、株式会社 デンソーウェーブの登録商標

# ステークホルダー 満足の向上をめざして お客さまとの 信頼づくり 20 従業員との 信頼づくり

株主・投資家さまとの 信頼づくり 26 お取引先さまとの

23

33

信頼づくり 27 社会との 信頼づくり 28

マネジメント報告

コーポレート・ ガバナンス

コンプライアンス

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み 36

KDDIの事業活動と 環境への影響 37

**KDDIの** 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績 39

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# お客さまの声を社内に展開する 体制の強化

# ● お客さまの声閲覧システム「kizna」

全国のお客さまセンターで受付けたお問い 合わせに基づき、KDDIの商品・サービスに 対するご意見・ご要望を「お客さまの声」とし てデータベース化し、全社で共有する社内シ ステム「kizna」を2008年12月に開設しまし た。これにより、月間約3万件にも及ぶ「お 客さまの声」から、特徴的な変化を毎日自動 的に解析し、最新のトピックス情報を迅速に わかりやすく社内で共有できるようになりまし た。また、これまで膨大な分析時間を必要と した問題・課題の発見が容易となったことで、 お客さま視点での新サービスの企画・立案、 改善につながる情報を早期に関係部門に提 供でき、迅速な対応につなげています。

# きづいてなっとく Y kizoo

#### 「kizna」による主な改善実績

2008年12月、「auインターネット料金お知ら せサービス」を「WEB de 請求書」へ名称変更した 際に、「kizna」で「お客さまの声」の変化を検知し た結果、「WEB de 請求書によるお知らせメー ルの件名に、KDDI、auなどの表記がなく、迷惑 メールと間違えた」という声の増加に気がつきま した。そこで各部門と連携し、翌月のメールタイ トルには「au」の表記を入れるなど、迅速な対応 をとることができました。

# 高品質で安定した 情報通信サービスの提供

# ● ネットワーク運用と サービス品質の管理

KDDIは、全国のテクニカルセンターなど の運用部門で通信設備の保守・管理を行う とともに、オペレーションセンターが24時間 365日体制で全国の通信状況の集中監視を 行っています。また、サービス品質については、 独自に定めた厳しい基準に従い、品質基準の 策定(PLAN)、品質基準に準じた設備の構築 (DO)、サービス品質の確認・改善(CHECK・ ACTION) などのマネジメント体制をとってお り、常に高品質で安定した情報通信サービス の提供に努めています。

# ● ネットワークサービス 改善プロジェクト

KDDIでは、営業活動、故障受付窓口、開 通担当窓口や各種調査から頂戴するお客さま の声をもとに課題を整理し、早期改善をめざ す「ネットワークサービス改善プロジェクト」を 実施しています。このプロジェクトでは、「営業」 「開通」「運用」「商品」「技術・設備」などの 関連部門を構断した体制で迅速な問題解決 に取り組んでいます。

# 災害時における安定した 情報通信サービスの提供

# ● 災害対策体制

KDDIでは、災害発生時、社長を本部長と する災害対策本部を本社および現地に設置 し、情報通信サービスの確保・早期復旧に 向けた情報把握と各種作業を迅速に実施す る災害対策体制を整備しています。

#### ● 通信設備における災害対策

災害などによる障害発生時でも、速やかに 予備設備への切り替えや通信ルートの迂回 措置を実施し、サービスの継続提供に努めて います。また、通信設備を設置する建物など には防災設計を施すとともに、災害発生時の 停電を想定した自家発電装置や移動電源車 などを配備しています。

# ■お客さまからいただいた評価

au携帯電話サービスは、顧客満足度調査 の国際的な専門機関である(株) J.D. パワー アジア・パシフィックが携帯電話の個人利用 者を対象に、2008年8月に実施した調査\*\* において、"携帯電話サービス顧客満足度3年 連続 No. 1"という高い評価をいただきました。



※ J.D. パワー アジア・パ シフィック 2006~2008 年日本携帯電話サービス 顧客満足度調査<sup>SM</sup>:日本 国内在住の携帯電話利用 者、計7.500名からの回 答による。2007年調査ま では、沖縄県を除く全国 で実施した携帯電話利用 者からの回答による。

URL:www.idpower.co.ip

# ステークホルダー 満足の向上をめざして お客さまとの 信頼づくり 20 従業員との 信頼づくり 23 株主・投資家さまとの 信頼づくり 26 お取引先さまとの 信頼づくり 27 社会との 信頼づくり 28 マネジメント報告 コーポレート・ ガバナンス 33 コンプライアンス 34 リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35 環境報告 KDDIの環境保全への 取り組み 36 KDDIの事業活動と 環境への影響 37 **KDDIの** 中期環境保全計画 38 中期環境保全活動の 目標と実績 39

2008年度の

主な取り組み

第三者意見

41

45

# 安心・安全な情報通信 ネットワーク社会の構築

# ● フィルタリングサービスの利用促進

KDDIでは、青少年のより安心・安全なイ ンターネット利用のため、au携帯電話におけ るフィルタリングサービス「EZ安心アクセス サービス」に加え、固定系インターネット接続 サービス 「au one net」でも 「au one net 安 心アクセスサービス」を新たにリリースし、利 用促進に努めています。なお、au携帯電話 では、未成年者による新規契約の際、原則 親権者の方に「EZ安心アクセスサービス」を お申し込みいただいています。

また、18歳未満の既存ご契約者のうち、 「EZ安心アクセスサービス」をご利用されてい ない方には、2008年10月より、親権者の方々 にご利用の意思確認を行い、ご回答のないお 客さまには、2009年2月末より本サービスを 適用させていただくとともに、2009年6月から は、「子どもの年齢やインターネットの知識に 応じて、フィルタリングのルールを自由に設定 したい」というお客さまからの声にお応えして、 「カスタマイズコース」の提供を開始しました。

# ● 安心ジュニアケータイ

au携帯電話では、お子さまが安心・安全に 携帯電話をご利用いただける機能を充実させ た「安心ジュニアケータイ K001 を発売しまし た。防犯ブザーなどの機能はもちろん、使い 過ぎや有害な情報からお子さまを守る「制限 モード」や、使える機能を「通話」と「安心ナビ」 「防犯ブザー」に限定できる「通話モード」の搭 載をはじめ、利用可能な時間帯、曜日、機能 をあらかじめ設定する「時間帯利用制限」機能 を追加するなど、お子さまが安心・安全に利



用できる機能 を一層強化し ました。

する調査、コンテ

ンツ・レイティング

(格付け)の普及

方策の検討など

を行っています。

安心ジュニアケータイ K001

# ● 安心ネットづくり促進協議会への参画

2009年2月、安心・安全なインターネット 利用環境の整備を目的として、利用者、産業 界、教育関係者などで組織する「安心ネットづ くり促進協議会」が発足し、KDDIは発起人と して参画しています。同協議会では、インター ネットの有害情報から子どもたちを守り、誰も が安心してネットを利用できる国民運動 ] 億 人のネット宣言「もっとグッドネット」をテーマ に、自主憲章の策定や、違法・有害情報に関



安心ネットづくり促進協議会 設立総会時の様子

# ■お客さまへのご報告

#### ● 電波の安全性に関するご報告

近年、携帯電話などの電波を発射する機 器の利用機会が増大し、電波が人体や医療 機器に及ぼす影響への関心が高まっています。

総務省は、より安全に安心して電波を利用 するための「電波防護指針」を策定していま す。この指針はWHO(世界保健機関)が支 持する国際ガイドラインと同等の内容であり、 安全上の問題はないというのが国際機関など における共通認識となっています。

また総務省は、電波防護指針の根拠となる 科学的データの信頼性向上のために、WHOと 協調して10年間にわたり生体における電波 の安全性評価などの研究を推進し、その成 果に基づき指針の有効性を担保しています。

KDDIは、電波防護指針をはじめ、建築基 準法などの各種関係法令や各自治体の条例 を遵守して、携帯電話の基地局を設計・施工す るとともに、設備の保守・点検を定期的に実 施し、電波の安全性に懸念が生じないように 細心の注意を払っています。また、携帯電話 の電波が人体などに及ぼす影響に関する研 究・調査・実験に積極的に参加し、国内外 の研究動向の把握に努め、科学的な根拠に 基づく情報をみなさまにご提供していきます。

### ステークホルダー 満足の向上をめざして お客さまとの 信頼づくり 20

従業員との 信頼づくり 23

株主・投資家さまとの 信頼づくり 26

お取引先さまとの 信頼づくり

社会との 信頼づくり 28

27

33

#### マネジメント報告

コーポレート・ ガバナンス

コンプライアンス

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

#### 環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み

KDDIの事業活動と 環境への影響

KDDIの 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# 従業員との信頼づくり

### 2008年度の実績と今後の課題

多様な人財の育成による活力ある企業の実現 を課題に、2008年度は「ダイバーシティの推進」 「豊かな人財の育成」「ワークライフバランスの推 進」「従業員間のコミュニケーションの活性化」 「従業員の心身両面にわたる健康増進策の展開強 化」に取り組みました。

2009年度も、同取り組みを一層強化していき ます。

# ■雇用についての考え方

KDDIでは、従業員は会社の基盤そのもの と考え、会社とともに発展していける「人財」 の採用に力を入れています。

新卒採用では、できるだけ多くの学生と出 会う機会を設け、会社説明会の充実・拡大 や面接体制の強化など、コミュニケーション を重視した取り組みを進めています。

障がい者採用もKDDIホームページに加 え、ハローワークや就職支援会社などを通じ て積極的な活動を推進しています。

#### 従業員数の推移

(名)

| 性別      | 2006年度  | 2007年度  | 2008年度  |
|---------|---------|---------|---------|
| 男性      | 8,408   | 9,566   | 9,524   |
| (うち管理職) | (2,107) | (2,344) | (2,850) |
| 女性      | 1,891   | 2,198   | 2,198   |
| (うち管理職) | (33)    | (42)    | (54)    |
| 計       | 10,299  | 11,764  | 11,722  |

※本体在籍の正社員および受入出向社員のみ、外部会社へ の出向者・末日退職者は含まず。

#### 従業員の平均年齢と平均勤続年数

| 項目            | 性別 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 |
|---------------|----|--------|--------|--------|
| 平均年齢(歳)       | 男性 | 39.09  | 39.62  | 40.20  |
|               | 女性 | 34.64  | 35.43  | 36.16  |
| <b>平均勤続年数</b> | 男性 | 13.70  | 14.39  | 15.01  |
| (年)           | 女性 | 12.34  | 12.71  | 13.41  |

※CSRレポート2008で開示した2007年度の数値に誤り があったため、正確な数値に修正しています。

# 採用数の推移

(名)

|    |    | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 |
|----|----|--------|--------|--------|
| 新卒 |    | 160    | 124    | 222    |
|    | 男性 | 109    | 101    | 176    |
|    | 女性 | 51     | 23     | 46     |
| 中途 |    | 7      | 52     | 42     |
|    | 男性 | 6      | 45     | 34     |
|    | 女性 | 1      | 7      | 8      |
| 計  |    | 167    | 176    | 264    |

# ■ダイバーシティの推進

KDDIでは、ダイバーシティ推進を持続的 な企業成長に不可欠な経営戦略と位置付け、 2008年4月にダイバーシティ推進室を設置 しました。従業員一人ひとりがそれぞれの違 いを受け容れ、互いの違いを個性として生か して能力を発揮できる職場環境づくりをめざ しています。

# 女性活躍の推進

#### 女性活躍推進プロジェクト「Win-K(ウィンク)」

活動開始2年目の2008年度は、社内のワー キングマザー向け情報交換サイト「K-mom's Vitamin!」を開設しました。女性活躍への理 解浸透のため、管理職向け「女性活躍を支援 するためのヒント集」の作成やフォーラム開催 などを行いました。

# 女性管理職比率の向上

Win-Kと連携して、女性管理 職によるロールモデルフォーラム などを複数の事業所で開催しまし た。2008年度の女性管理職比 率は1.86%(前年度比+0.10 ポイント)となりました。

Win-Kプチフォーラム(福岡)



#### ステークホルダー 満足の向上をめざして

お客さまとの 信頼づくり 20

従業員との 信頼づくり 23

株主・投資家さまとの 信頼づくり 26

お取引先さまとの 信頼づくり

社会との 信頼づくり 28

#### マネジメント報告

コーポレート・ ガバナンス 33

コンプライアンス 34

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

#### 環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み

KDDIの事業活動と 環境への影響

**KDDIの** 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の

目標と実績 39 2008年度の

主な取り組み 41

第三者意見

45

#### ● 障がい者雇用

KDDIでは、障がい者の採用活動を積極的 に進めるとともに、さらなる雇用機会と職域 の拡大を図るため、2008年4月に新会社 「KDDIチャレンジド」を設立、同年10月には 特例子会社の認定を取得しました。今後も引 き続き障がいの状況に配慮した勤務環境の 整備および"生きがい"と"働きがい"のある 職場の実現をめざします。



#### 障がい者雇用率の推移

|         | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 |
|---------|--------|--------|--------|
| 障がい者雇用率 | 1.52   | 1.50   | 1.81   |

(%)

#### ● 高齢者雇用の取り組み

KDDIでは、本人の意志を尊重した定年再 雇用制度の導入(雇用年限を63歳から65歳 まで延伸)や、55歳以降の働き方を考える キャリア開発支援「アクティブシニア研修」の 実施など、高齢者の幅広い活躍の場の開拓 を進めています。

#### 定年再雇用制度利用者数の推移

|        | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 |
|--------|--------|--------|--------|
| 定年再雇用者 | 7      | 12     | 45     |

# 人事制度と 人財育成への取り組み

# ● 目標管理制度と人事評価

目標管理制度は、会社・組織の目標と個 人の目標を統合し、従業員一人ひとりが自己 の成長と能力向上に合わせた「個人目標」を上 司との面談を通じて設定し、チャレンジする 制度です。この制度は人事評価とも連動して おり、2009年度からは結果だけでなくプロ セスも重視して評価することで、より公平で 透明性の高い人事評価を推進しています。

# ● 人財育成の取り組み

#### 管理者登用の複線化

(名)

モチベーション向上を目的に、2009年度 より新たな管理職昇格コースとしてエキス パート制度を導入しました。これまでのプロ フェッショナルリーダーに加え、限定した領 域において高度なスキルを持つ従業員をエキ スパートとして管理者に登用する複線化を図 るものです。

#### セルフキャリアプロデュース(SCAP)制度

チャレンジ精神の喚起による社内活性化と ダイバーシティ推進による従業員満足度向上 を目的に、従業員が自発的に手を上げて希望 する部署と交渉し、成立すれば異動できる制 度を導入しました。

人財育成に関わるプログラムの利用実績(2008年度)

セルフキャリアプロデュース制度

65名

# SCAP制度を利用してキャリア形成に挑戦!



マーケティング本部 マーケティング統括部 池田 稔

情報システム部門でセキュリティ関連の業務を担当してい ましたが、セルフキャリアプロデュース制度によりマーケティ ング部門へ異動しました。通常、関連が薄い両部門での異 動は少ないと思いますが、この制度によってチャンスをつか むことができました。以前もお客さまの情報を守るという重 要でやりがいのある仕事でしたが、自分が強く希望していた マーケティングに携わることになり、モチベーションがさら に上がりました。

#### ステークホルダー 満足の向上をめざして

お客さまとの 信頼づくり 20

従業員との 信頼づくり 23

株主・投資家さまとの 信頼づくり 26

お取引先さまとの 信頼づくり

社会との 信頼づくり 28

### マネジメント報告

コーポレート・ ガバナンス 33

コンプライアンス 34

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

#### 環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み 36

KDDIの事業活動と 環境への影響 37

**KDDIの** 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績 39

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# ■ワークライフバランスの推進

KDDIでは、仕事と生活をともに充実させ ることで相乗効果が生まれるワークライフバ ランスの推進に向けて、仕事と育児の両立支 援制度をはじめ、さまざまな環境整備に取り 組んでいます。2008年8月には、サマー・ フレックスタイム制勤務を試行実施しました。 また、调に一度、全社的な「ノー残業デー」 を設け、計画的な業務の遂行と長時間労働 の防止を徹底しています。

#### 両立支援制度の利用実績

| 制度 | 隻           | 性別       | 2006年度   | 2007年度   | 2008年度   |
|----|-------------|----------|----------|----------|----------|
|    | 産前産後<br>休暇  | 女性       | 121      | 138      | 133      |
| 育児 | 育児休職        | 男性<br>女性 | 1<br>183 | 1<br>215 | 0<br>221 |
|    | 育児<br>短時間勤務 | 男性<br>女性 | 2<br>130 | 1<br>178 | 3<br>226 |
| 介護 | 介護休職        | 男性<br>女性 | 3<br>6   | 3<br>4   | 5<br>2   |
| 護  | 介護<br>短時間勤務 | 男性<br>女性 | 0<br>0   | 3<br>0   | 0<br>1   |

# サマーフレックス制度を活用しました!



ソリューション 第1営業本部 官公庁営業部 新井 勲

わが家が利用する学童保 育は、「付き添い必須、8時30 分以降登園」が条件です。 制度を利用したおかげで、 子どもを預けてから、安心し て出社できました。正式な制 度化を期待しています。

(名)

# 心身ともに健康に働ける 職場づくり

# ● 心身両面にわたる健康増進策 メンタルヘルスへの取り組み

従業員の心身の健康を維持するため、メン タルヘルス不調者への取り組みを推進してい ます。厚生労働省の指針に基づき、「社員相 談センター」におけるカウンセリングや各種研 修を通して、予防を中心にセルフケアやライ ンケアを積極的に実施しています。また「ヘル スケアルーム」では、産業医を中心に健康全 般にわたる相談に応じ、従業員の健康増進に 努めています。

#### 私傷病休暇・休職からの円滑な職場復帰

心身の疾病による休暇・休職から、職場へ の復帰に際しては、「職場復帰プログラム」に 沿って、円滑な職場復帰に取り組んでいます。

# 長時間労働による 健康障がい防止への取り組み

長時間労働による脳・心臓疾患への重大 な影響を考慮し、残業時間の削減に努める ほか、時間外労働が一定時間以上に達した 従業員に対しては、産業医による問診を励行 し、アフターフォローを含めて、健康障害の 予防に努めています。

# 有所見者への健康指導・ アフターフォローの推進

定期健康診断における有所見者への健康 指導や、2008年度より法規制化された「特 定健康診断・特定保健指導」に対応した、生 活習慣病予防を強化しています。

# ● 従業員のコミュニケーション活性化 社内レクリエーションの実施

従業員が共有体験を通じて一体感を高め ることを目的とし、職場単位でのレクリエー ションを全社で実施しました。

#### 社内報が日本経団連総合賞を受賞

毎月発行している社内報「KDDI誌」が、会 社の状況、従業員の動向を的確に伝えている などの評価を受け、「2008年度日本経団連 推薦社内報総合賞」を受賞しました。

心身ともに健康を維持できるようサポートしています!



産業医 福島 偉

安定した情報通信サービスを提供する使命がある KDDI が社会的責任を果たしていくためには、医療職による従業 員一人ひとりの安全衛生管理は欠かせません。常に肉体お よび精神のバランスをとりながら会社と従業員が WIN-WIN の関係を維持できるようにサポートしています。

# **INDEX** ステークホルダー 満足の向上をめざして お客さまとの 信頼づくり 20 従業員との 信頼づくり 23 株主・投資家さまとの 信頼づくり 26 お取引先さまとの 信頼づくり 27 社会との 信頼づくり 28 マネジメント報告 コーポレート・ ガバナンス 33 コンプライアンス リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35 環境報告 KDDIの環境保全への

取り組み

KDDIの事業活動と 環境への影響

**KDDIの** 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績

2008年度の 主な取り組み

第三者意見

45

41

# 株主・投資家さまとの信頼づくり

#### 2008年度の実績と今後の課題

大きく変化する事業環境に対するKDDIの対応 について説明を行うなど、IR活動の基礎となるIR活 動指針に則った積極的な情報開示により、株主・ 投資家さまとの信頼関係の構築に取り組みました。

2009年度は、世界的な金融不安や景気回復 の見通しがつかない状況においても、株主・投資 家さまとの一層強固な信頼関係構築に向けて、さ らなる積極的な情報開示により、株主・投資家さ まのご満足度向上をめざします。

# ■IR活動指針

KDDIは、以下の活動指針に基づいたIR を実施することで、株主・投資家さまとの長 期的な信頼関係を構築し、企業価値の最大 化を図っています。

● 開かれたIRをめざします

誠実かつ公平な情報開示により、株主・ 投資家さまに対する説明責任を全うする とともに、双方向性を重視し、株主・投 資家さまとの対話を大切にします。

● 能動的なIRを実施します 常に新しい発想でIRを展開することで、 より多くの皆様にKDDIを知っていただく

とともに、さらなる理解促進に努めます。

● 組織的なIRを展開します 経営トップのリーダーシップのもと、グルー プ企業を含めた全役職員が、企業価値向 上の担い手として組織的なIRを行います。

# ■IRツールの充実

国内外の投資家のみなさまを対象に、毎 年アニュアルレポートの発行を行っているほ か、決算説明会や株主総会の模様をKDDI ホームページ上で動画配信しています。

2008年度は読みごたえのあるアニュアル レポートの編集や、決算説明会の英語での 動画配信に取り組みました。また、メールマ ガジン、モバイルIRサイトなど、さまざまな IRツールを通じた、積極的な情報開示を推 進しています。

アニュアルレポート

投資家情報

ホームページ



# MODE ....

# ■コミュニケーションの充実

経営陣から当社業績を直接説明する場とし て、決算説明会を四半期ごとに開催している ほか、国内外の投資家のみなさまとの個別

ミーティングの実施、証 券会計主催の各種カン ファレンスへの参加など、 コミュニケーションの充実 に努めました。

また、株主・投資家さ まの声をタイムリーに経営 にフィードバックしました。



個人投資家向け セミナー

# ■ 外部機関からの主な評価

以上のような取り組みの結果として、 IR活動について下記の評価をいただきました。

#### IRの取り組みへの評価

| 主な外部評価機関                                                | 受賞内容                          | 評価のポイント                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 証券アナリストによる<br>ディスクロージャー<br>優良企業選定                       | 優良企業受賞<br>(通信部門第1位)<br>(6年連続) | ●経営陣のIRへの<br>積極的な取り組み<br>●中期的経営方針の開示     |
| 日経アニュアルレポート<br>アウォード2008                                | 佳作                            | <ul><li>アニュアルレポートの<br/>記載内容の充実</li></ul> |
| 2008年インターネット<br>IR・ベスト企業賞<br>(大和インベスター・<br>リレーションズ株式会社) | ベスト企業賞受賞<br>(4年連続)            | ●企業IRサイトにおける<br>コンテンツの充実<br>●アクセスユーザビリティ |

# ステークホルダー 満足の向上をめざして お客さまとの 信頼づくり 20

従業員との 信頼づくり 23

株主・投資家さまとの 信頼づくり 26

お取引先さまとの 信頼づくり

社会との 信頼づくり 28

27

33

### マネジメント報告

コーポレート・ ガバナンス

コンプライアンス

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

#### 環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み

KDDIの事業活動と 環境への影響

**KDDIの** 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績 39

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# お取引先さまとの信頼づくり

#### 2008年度の実績と今後の課題

お取引先さまとの信頼関係を一層深めるため、 2008年度は「パートナー満足度調査」を実施し、 問題点の把握を行うとともに改善に向けた対策を 行いました。また、auショップにおいては、お客さ ま対応力を高めるため新たな資格制度の導入を 実施しました。

2009年度も引き続き、お取引先さまのご満足 向上に努めていきます。

# ■お取引先さまとの信頼関係の構築

KDDIでは製品・サービスなどの購買にお ける指針として「KDDI購買ポリシー」を定め、 あらゆる法令・社会規範を遵守し、お取引先 さまとの相互理解と信頼関係の構築に努めて います。また、「環境への負荷ができるだけ 少ないもの」を「環境に配慮しているお取引先 さま」から購入することを目標に、グリーン購 入を推進しています。

> 品質・価格・納期・サービス・ 安定供給・環境による総合的な判断

- 公平・公正な取引と機密保持
- パートナーシップの構築と維持
- グリーン購入の推進

# ■パートナー満足度調査の実施

お取引先さまのKDDIに対する満足度を客 観的な視点で把握するため、2007年度から auショップ、販売代理店、量販店の販売ご 担当者さま、コンテンツプロバイダさまなど のお取引先さまを対象に「パートナー満足度 調査」を実施しています。調査の結果、確認 された問題点は、担当部署で速やかに対策を 講じて、改善を図っています。

2008年度には、コンテンツプロバイダさま からのご要望にお応えし、コンテンツプロバ イダさま専用サイト「SPICE(スパイス)」の リニューアルを行い、利便性の向上や情報提 供を一層充実するとともに、電話問い合わせ 窓口を開設するなど支援サービスの改善を図 りました。さらに、地方拠点で対面型の相談 窓口「カウンターデスク」を積極的に開催する など、地方のコンテンツプロバイダさまへの 支援も拡充しました。

今後も継続的に調査を行い、お取引先さま からのご意見を伺いながら、業務改善に取り 組んでいきます。

# auショップとの信頼づくりと、 お客さま対応力の強化

KDDIは、当社の専売店であるauショップ と相互の信頼関係に基づくパートナーシップ を構築し、お客さまご満足の向上に取り組ん でいます。各ショップの代表である店長との 会議や、設定したテーマについてスタッフの 意見を収集する「ショップスタッフ会議」を開 催し、ショップのみなさまとの対話を深めて います。

また、ショップでのお客さま対応力を一層 高めるため、従来の商品知識、接客スキル に関する資格認定制度に加え、店舗でのト レーナーとしての役割を担う「auリーディング スタッフ」制度を新たに導入しました。同資格 の認定者は、既に保有する商品知識と接客 スキルを生かして店舗内スタッフを指導・育 成し、店舗全体の接客力向上を担います。

auショップでは、各種研修や資格制度を

通じてスタッフのレベル アップを図り、さらにお 客さまご満足度向上に努 めていきます。



auリーディングスタッフの 認定証

# ステークホルダー 満足の向上をめざして

お客さまとの 信頼づくり

従業員との 信頼づくり

20

28

33

34

株主・投資家さまとの 信頼づくり 26

お取引先さまとの 信頼づくり

社会との 信頼づくり

# マネジメント報告

コーポレート・ ガバナンス

コンプライアンス

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

#### 環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み

KDDIの事業活動と 環境への影響

**KDDIの** 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# 社会との信頼づくり

#### 2008年度の実績と今後の課題

#### 2008年度の実績

KDDIグループは、これまで小学校向けに実施 していた「ケータイ教室」を2008年度から中学 校、高校にも拡大し、社員講師が中心となって、 全国で714回開催しました。また、「e-ネットキャ ラバン」への講師派遣も114回実施し、子どもの インターネットにおける情報リテラシーの向上に 取り組みました。

そのほか、従業員参加型「+αプロジェクト」の 全社的推進など、従業員が自発的にCSR課題の 解決に向けて行動するための基盤構築を図りまし

#### 2009年度の課題

2009年度は、ますます高まる情報リテラシー 向上の社会的ニーズにお応えするため、「KDDI ケータイ教室」の講義対象を保護者・教職員にも 拡大し、全国で1.000回以上の講座開催と講座 内容の一層の充実に取り組みます。

あわせて、地域社会との信頼関係の強化を図 り、CSR活動、環境保全活動を推進していきます。

# ■ 従業員参加型のCSRを推進する

# + α プロジェクト

 $\lceil + \alpha$ プロジェクト」は、KDDI独自の従業 員参加型社会貢献プロジェクトです。2009年 3月現在、全国約2.800名の従業員がメン バー登録し、活動を推進しています。 KDDI はメンバーの社会貢献活動に対し+αポイン トを付与し、積み立てられたポイントを金額 に換算することで、メンバーが推薦する慈善 団体などに寄付しています。こうした従業員 一人ひとりの活動が社会に還元され、さらに 社会貢献意欲を高めています。

2008年度に積み立てたポイント4.990.900 円は、「難民支援協会」ほか9つの慈善団体 に寄付しました。



「エコキャップ運動」は、ペット ボトルのキャップをワクチンに 換えて、尊い子どもの命を救 う活動です。毎日たくさんの キャップが全国の拠点から集 まります。

# ●「KDDI ケータイ教室」 「e- ネットキャラバン」

KDDIは、「KDDIケータイ教室」を通信事 業者として社会的責任を果たすための重要な 取り組みと位置付け、従業員を講師として全 国の学校に派遣し、子どもたちをケータイの トラブルから守る啓発活動を推進しています。 そこでは、多くの従業員が「KDDIケータイ教 室」講師活動を通じて、通信事業がもたらす 社会への影響を認識し、安心・安全な商品や サービスの提供に牛かしています。

また、保護者・教職員に向けて安全なイン ターネット利用の啓発と理解を促進するため、 関係省庁と情報通信業界6団体が取り組む 「e-ネットキャラバン」にも積極的に参加して おり、さまざまな角度から子どもたちにとって 安心・安全なインターネット環境の実現に取 り組んでいます。



「KDDIケータイ教室」開催の様子

# +αプロジェクトのメンバーの声



経営管理本部 投資・原価管理部 下野裕之

本社のある飯田橋街区で、  $+\alpha$ プロジェクトの一環であ る朝の清掃活動に参加して います。わずかな時間でも、 他企業の方々と一体となって 地域貢献をすることで、清々 しい気持ちと充実感を得られ ることが魅力です。今後も可

能な限り「利他の心」の実践に努めたいと思います。

#### ステークホルダー 満足の向上をめざして

お客さまとの 信頼づくり

従業員との 信頼づくり 23

20

株主・投資家さまとの 信頼づくり 26

お取引先さまとの 信頼づくり 27

社会との 信頼づくり 28

#### マネジメント報告

コーポレート・ ガバナンス 33

コンプライアンス

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

#### 環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み

KDDIの事業活動と 環境への影響

**KDDIの** 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績 39

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# ■CSR社内啓発の継続的な実施

KDDIでは、従業員のさらなるCSR意識の 向上を図るために、継続した社内啓発活動を 行っています。

「計内CSRセミナー」では、さまざまな計 会的なテーマに注目し、従業員が、KDDIの 果たすべきCSRについて気づきを得る機会 を提供しています。2008年度は、関東(3県)、 中部、関西の5拠点で計6講座を開催し、 延べ約600名が受講しました。

また、年2回、CSR啓発のeラーニング を全従業員に向けて実施し、CSRの重要性 について理解を深めています。



eラーニング「子どもの安心安全なネット利用のために」に より、通信事業者としての社会的責任が再認識されました。

そのほか、毎月発行する社内報で社内の CSR活動を紹介するとともに、イントラネット 「CSRweb!」では、ボランティアやチャリティ イベントの情報を発信するなど、常にCSRに 関する情報を提供しています。

# ■事業を通じた社会貢献活動

KDDIでは、au携帯電話を通じて提供する スポーツサポートサービス「au Smart Sports Run&Walk」を利用して、お客さまがウォー キングやランニングをされた総走行距離 1km 分を1円に換算して、環境や社会に役立つ寄 付や取り組みを実施しています。

このお客さま参加型の社会貢献・環境保 全プロジェクトは、毎回、ご利用者のみなさ まから好評を得ています。

「au Smart Sports Run&Walk」を 利用したプロジェクト

| プロジェクト名 (開催期間)                               | 寄付金額           | 寄付先/用途                                                     |  |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--|
| Run&Walkで<br>地球を救おう<br>(2008/8)              | 962,206<br>円   | 24時間テレビ「愛は<br>地球を救う」(日本テレビ)に協賛・寄付し<br>ました。                 |  |
| 屋久島Walk<br>(2008/11~<br>2009/1)              | 2,835,620<br>円 | 世界自然遺産「屋久<br>島」の環境保全活動<br>に寄付しました。                         |  |
| Green Road<br>Project<br>(2009/2~<br>2009/3) | 4,081,158<br>円 | 植物の種30万袋を<br>購入し、全国のau<br>ショップなどで配布、<br>街の緑化活動を推進<br>しました。 |  |



リアルタイムで走行距 離(寄付金額)が表示 され、達成感を共有で きる「au Green Road Proiect」公式サイト。

# ■ NPOとの協働・慈善団体への支援

# ● クリック募金「キボウのカケラ」

KDDIホームページおよびau携帯電話の インターネット接続サービス EZweb トに開 設しているクリック募金サイト「キボウのカケ ラ」は、多くの方の支持を得て、2008年度は、 総額で3.925.835円の寄付を行いました。

# ● 障がい者アーティストによる 音楽イベント開催

2009年3月、「NPO法人日本バリアフリー 協会」と共催で、障がい者アーティストの音楽 イベント「ゴールドコンサート with KDDI ~ チャレンジド(障がい者)アーティストの共演~」 を、KDDIデザイニングスタジオ(東京・原宿) で開催しました。KDDIチャレンジドの従業員 が参加したトークショーでは、来場者のみな さまにKDDIのダイバーシティに関する取り 組みと、障がい者の方の社会参加についてお 伝えしました。



障がい者アーティストのクオリ ティの高い音楽は、来場者から

#### ステークホルダー 満足の向上をめざして

20

27

お客さまとの 信頼づくり

従業員との 信頼づくり 23

株主・投資家さまとの 信頼づくり 26

お取引先さまとの 信頼づくり

社会との 信頼づくり 28

#### マネジメント報告

コーポレート・ ガバナンス 33

コンプライアンス

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

#### 環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み

KDDIの事業活動と 環境への影響

KDDIの 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績 39

2008年度の 主な取り組み

第三者意見

45

41

# ■被災地支援

KDDIでは、国内外の大規模災害の被災 地復興支援のため、F7webでお客さまに壁 紙をご購入いただき、その売上金を全額寄付 する「被災地支援義援金サイト」を開設しまし た。また、従業員から社内寄付を募集し、こ れにKDDIから同等額の寄付金を加え、被災 地支援を行いました。

このほか、KDDI海外法人、関係子会社の KDDIエボルバ、KDDI 労働組合からも寄付 を行いました。

#### 2008 年度の災害被災地への寄付

|                       | 寄付の対象                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 寄付金額                  | 募集先                                                                                        | 寄付先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| ミャンマー・サイクロン災害(2008/5) |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 1,674,344円            | 被災地支援<br>義援金サイト                                                                            | 日本赤十字社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 6,200,000円            | KDDI、<br>KDDI労働組合                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 中国・四川大地震(2008/5)      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 1,674,344円            | 被災地支援<br>義援金サイト                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 7,960,000円            | KDDI、<br>KDDI海外法人<br>(中国)、<br>KDDI労働組合                                                     | 日本赤十字社、<br>四川赤十字社<br>ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 岩手・宮城内陸地震(2008/6)     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 1,566,606円            | 被災地支援<br>義援金サイト                                                                            | 日本赤十字社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 10,240,000円           | KDDI、<br>KDDIエボルバ、<br>KDDI労働組合                                                             | 岩手県、<br>宮城県                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                       | 1,674,344円<br>6,200,000円<br>3・四川大地震(<br>1,674,344円<br>7,960,000円<br>三・宮城内陸地震<br>1,566,606円 | 1,674,344円 被災地支援<br>義援金サイト 6,200,000円 KDDI、<br>KDDI労働組合  ・四川大地震(2008/5) 1,674,344円 被災地支援<br>義援金サイト  KDDI、<br>KDDI海外法人<br>(中国)、<br>KDDI労働組合  ・宮城内陸地震(2008/6) 1,566,606円 被災地支援<br>義援金サイト  KDDI、<br>KDDI労働組合  ・宮城内陸地震(2008/6) 1,566,606円 被災地支援<br>表援金サイト  KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI、<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI<br>KDDI |  |  |  |

# 歴史ある国際協力活動

#### ● デジタル・デバイドの解消

KDDIでは、開発途上国のデジタル・デバ イド\*1の解消に向けてパイロットプロジェクト を実施し、当社の技術やノウハウを提供して います。情報通信インフラが整備されていな かったインドネシア、フィリピン、ベトナム、 カンボジアなどの遠隔地域に無線LANシス テムなどを持ち込み、現地政府、大学、病院、 通信事業者などと共同で無線ブロードバンド 通信の実験を行い、有効性を確認しました。

※1 デジタル・デバイド: パソコンやインターネットなどの 情報通信技術にアクセスする機会を「持つもの」と「持たざる もの」との間に情報格差が生じる問題。

# ● 海外研修員受け入れと 技術専門家の派遣

KDDIが外国政府や通信関連機関から受け 入れてきた海外研修員は、52年間で合計 144 ヵ国、5.547 名に上り、帰国後にそれ ぞれの国で要職に就く研修員も多く、開発途 ト国の人材育成に大きく寄与しています。

また、1960年からアジアを中心に、アフ リカ、南米など20数ヵ国へ通信技術の専門 家を派遣しているほか、青年海外協力隊、シ ニア海外ボランティアの現職参加制度による 派遣も行い、派遣国の通信事情の改善に大 きく貢献しています。

# チャリティコンサート収益金に よる学校建設

KDDIグループのKEC<sup>\*\*2</sup>では、2005年か ら毎年、「KECチャリティコンサート」を開催 しています。

2009年3月には、第4回コンサートの収 益金と会場での募金にKDDIからの協賛金を 合わせた寄付金で、カンボジアのSanlong 村に、「Sanlong KECスクール」を建設しま した。同校は、KECがカンボジアに寄贈した 4つ目の学校で、2008年度KDDIクリック 募金の「カンボジアの教育環境整備プログラム」 でパソコン、プロジェクター、絵本なども寄贈 しています。

KDDIは、カンボジアに建設した学校に インターネット接続用の通信装置などを設置 し、パソコンやインターネットを用いた授業も 実施できるように支援しています。



Sanlong KECスクールの生徒たち (カンボジア、Sanlong村)。

※2 KEC: 財団法人KDDI エンジニアリング・アンド・ コンサルティング。国際電 気通信の発展と社会・経 済・文化の進展に寄与す る目的で1974年に設立。 海外コンサルティング業務 と海外研修業務を軸に、 30年以上にわたって国際 協力の最前線で活動。

#### ステークホルダー 満足の向上をめざして

お客さまとの 信頼づくり

20

23

27

28

33

34

従業員との 信頼づくり

株主・投資家さまとの 信頼づくり 26

お取引先さまとの 信頼づくり

社会との 信頼づくり

マネジメント報告

コーポレート・ ガバナンス

コンプライアンス

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み

KDDIの事業活動と 環境への影響 37

KDDIの 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績 39

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# ■地域の社会貢献活動の推進

KDDIは、地域住民のみなさまとともに、より豊かな地域づくりに貢献しています。

#### 地域のみなさまとともにCSR活動を推進

関西では早くから複数の事 業所でエコキャップ運動に取 り組むとともに、交通安全キャ ンペーンへの参加や、大阪ビ ル、御堂筋センタービル周辺 の毎月の清掃活動などを行っ ています。 さらに2008年から は、天王山周辺森林整備推進 協議会の一員として地域の 方々とともに森林整備活動も



関西総支社管理部 向井崇浩

スタートしました。単なるCSR活動に留まらず、参加 者の交流の場、自然との触れあいから得られる心の充 足の場となっています。

#### 「金沢検定」への参加・協力

ご当地検定である「金沢検定」(金沢経済 同友会主催)を35名の従業員が団体受験す るとともに、検定の試験官に従業員を派遣す るなど、地域おこしの取り組みに参加しまし た。

### 「北海道洞爺湖サミット道民会議」から 感謝状を受領

サミット期間中、24時間体制で通信施設の適切な 維持・管理を行うとともに、電気を消してローソクの光 の中で時を過ごす「ガイアナイト」の実施などに協力し ました。また、自分たちの手で北海道をきれいにする「お



もてなしクリーン アップ運動・ごみ拾 いウォーク」に替同 し、札幌の街で清 掃活動しました。

#### 東北地区

北陸地区

関東地区

中部地区

#### 大規模災害時の通信確保支援

岩手・宮城内陸地震の際、救助復興活動支援のた め、陸上自衛隊にau携帯電話、イリジウム衛星携帯電 話を無償で貸し出すなど、積極的な災害復旧支援を行 いました。

#### 「宍道湖一斉清掃」に参加

貴重な湿地である宍道湖の賢明な利用と、環境保 全に対する地域住民の意識を高めるためにスタートし



た「宍道湖一斉清 掃」に参加し、宍道 湖の自然環境保護 に貢献しました。

「子どもを取り巻く 有害メディア対策フォーラム」 (静岡県主催)に参加

学校教育関係者約400名が、イン ターネットの有害情報から子どもを 守る対策について意見交換する フォーラムにパネリストとして参加し、 KDDIの取り組みを紹介しました。



#### 八俣送信所構内の桜並木を一般公開

八俣送信所 (茨城県古河市) では、地域貢献活動の 一環として、構内の桜並木を一般公開しました。公開 にあたっては、5つの行政区で案内チラシの配布や案

内板を立てるなど して、地域のみな さまをご案内し、 喜んでいただきま した。



#### ステークホルダー 満足の向上をめざして

お客さまとの 信頼づくり

従業員との 信頼づくり 23

20

28

株主・投資家さまとの 信頼づくり 26

お取引先さまとの 信頼づくり 27

社会との 信頼づくり

マネジメント報告

コーポレート・ ガバナンス 33

コンプライアンス

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

#### 環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み

KDDIの事業活動と 環境への影響

KDDIの 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績 39

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# ■海外拠点における主な社会貢献活動

KDDIは、海外拠点においても、さまざまな活動を行っています。

ドイツ政府災害対策部隊(THW)への参加 KDDIドイツ/ ドイツ

ドイツ西部のケルン市で歴史公文書館として使 用されていた建物が崩壊した事故の際、KDDIドイ ツスタッフ1名がTHW(Technisches Hilfswerk) の活動に約5日間参加しました。

#### 中国・四川大地震の被災地への支援

KDDI中国、上海凱訊、KDDI広州、KDDI香港 は、中国・四川大地震の被災地救援金を従業員 から募集し、約5万元を北京赤十字、四川赤十字 などに寄付しました。

#### 北京五輪の感動映像を、KDDIが中継伝送

中国網絡通信集団公司 (CNC) と提携し、NHKと民間放 送局で構成する「ジャパンコンソーシアム」から、「第29回オ リンピック北京大会」の映像、電話、IP、ラジオ音声伝送など

を大容量光海底ケーブ ル「APCN2」と「EAC」 を活用し、大会期間中 クリアで安定したハイ ビジョン映像を日本に 送りました。





#### 環境保全対策の推進 テレハウス・ヨーロッパ/イギリス

Docklandと呼ばれるロンドン郊外の敷地内 で、データセンター運用の際に発生した熱を利用 してできた温水を近隣住民に無料で提供しました。

Breast cancer Awareness campaignに参加 テレハウス・ヨーロッパ/イギリス

乳がんの危険をより多くの人に広めるための啓 発運動に従業員が参加しました。



#### 第50次南極地域観測隊員を派遣

インテルサット衛星通信設備および南極との国 際通信の提供のほか、回線および衛星設備、昭 和基地内LANの保守要員として、観測隊員を派 遣しています。



KDDIアメリカの技術・企画協力で、南極昭和 基地と米国ニューヨーク日本人学校をテレビ会議 システムで結ぶ「南極教室」(国立極地研究所主

催)を開催し、米 国在住の小中学 生に南極の自然の 理解と、地球環境 の大切さを訴えま した。







| > INDEX               |    |
|-----------------------|----|
| ステークホルダー<br>満足の向上をめざし | τ  |
| お客さまとの<br>信頼づくり       | 20 |
| 従業員との<br>信頼づくり        | 23 |
| 株主・投資家さまとの<br>信頼づくり   | 26 |
| お取引先さまとの<br>信頼づくり     | 27 |
| 社会との<br>信頼づくり         | 28 |

#### マネジメント報告

| コーポレート・ |    |
|---------|----|
| ガバナンス   | 33 |

コンプライアンス

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

#### 環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み

KDDIの事業活動と 環境への影響

**KDDIの** 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績 39

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# コーポレート・ガバナンス

#### 2008年度の実績と今後の課題

企業クオリティの向上をめざして、コーポレー ト・ガバナンス体制を整えるとともに、金融商品取 引法に対応した財務報告に係る内部統制システム の構築に取り組みました。

2009年度は、対象領域を拡張してさらなる内 部統制システムの充実を図ります。

# ■コーポレート・ガバナンス体制

KDDIは企業価値を高める上で、コーポレー ト・ガバナンスを強化し、充実させていくこと を重要な課題としてとらえ、経営の効率化と 透明性の向上に努めています。

2001年6月からは執行役員制度を導入し、 権限の委譲と責任体制の明確化を図り、有 効かつ効率的な業務執行の実現に努めてい ます。また監査役設置会社として、監査役5 名(うち社外監査役3名)を選任し、監査役 会を設置しています。

取締役会は、計外取締役3名を含む10名 の取締役で構成し、法令等に定める重要事 項の決定を行うとともに、取締役等の適正な 職務執行が図られるように監督しています。

# ■内部統制システムの構築

KDDIでは2006年4月に制定した「内部 統制システム構築の基本方針」に基づき、財 務報告の信頼性、会社業務の執行の公正性、 透明性および効率性を確保することで、企業 クオリティの向上をめざした実効性のある内 部統制システムの構築に取り組んでいます。

また、社内体制を整備するとともに、内部

統制への理解を深めるために、研修などを通 じて啓発を行っています。

2008年度は、財務報告の一層の信頼性を 確保するため、金融商品取引法に対応した内 部統制システムを整備し、適正な運用に取り 組みました。その結果として、2009年6月に、 KDDIの財務報告に係る内部統制は有効であ る旨を、内部統制報告書で開示しました。



※1 社外取締役 川村 誠 (京セラ株式会社 代表取締役会長) 佐々木 眞一 (トヨタ自動車 代表取締役副社長) 勝俣恒久 (東京電力代表取締役会長) ※2 社外監査役 吉永昌幸 (常勤監査役) 西川美彦 (京セラ株式会社 常勤監査役) 渡辺捷昭 (トヨタ自動車株式会社 代表取締役副会長)

# **INDEX** ステークホルダー 満足の向上をめざして お客さまとの 信頼づくり 20 従業員との 信頼づくり 23 株主・投資家さまとの 信頼づくり 26 お取引先さまとの 信頼づくり 社会との 信頼づくり 28 マネジメント報告 コーポレート・ ガバナンス 33 コンプライアンス リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35 環境報告 KDDIの環境保全への 取り組み

KDDIの事業活動と

環境への影響

KDDIの 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績 39

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# コンプライアンス

#### 2008年度の実績と今後の課題

質の高い企業文化構築と、より強固なコンプラ イアンス体制の確立をめざし、2008年度はコン プライアンス強化期間(3ヵ月間)を設け、従業員へ の啓発活動および教育の強化に取り組みました。 2009年度は、従業員のコンプライアンス意識 の一層の強化に取り組みます。

# ■コンプライアンスについての考え方

KDDIは憲法の規定を受け電気通信事業法 において定められている「通信の秘密」の厳守 をはじめ、法令遵守は企業経営の根幹と考え ています。また、全従業員のコンプライアンス 意識向上に努めており、2003年1月に、企 業活動を行う上での基本原則を掲げた 「KDDI行動指針」を制定しています。

# ■コンプライアンス推進体制

「KDDIグループ企業倫理委員会」がコンプ ライアンス関連事項の審議決定機関であり、 委員会の活動状況は、イントラネットを通じ て全従業員に公開しています。

# ● グループ会社のコンプライアンス体制

KDDIはグループ会社においても行動指針 を制定するとともに、企業倫理委員会、企業 倫理ヘルプラインを設置しています。

毎年、半期ごとに企業倫理委員会を開催し、 各社の状況を把握するとともに、コンプライ アンス体制の構築、強化を支援しています。



# KDDI グループ企業倫理委員会体制図



※1 KDDIテクニカルエンジニアリングサービス ※2 ジャ パンケーブルネット ※3 中部テレコミュニケーション

# ● 企業倫理ヘルプライン

全従業員を対象に、企業倫理や法令遵守

についての疑問や悩みの相談窓口を設置して います。社内だけでなく、外部の専門家と連 携し、申告しやすい環境を整えています。また、 「公益通報者保護法」に則った社内規程を制 定し、積極的に啓発活動も行っています。

# ■コンプライアンス強化期間

2008年10月から3ヵ月間を強化期間と して、昨年度に引き続き、セクシャルハラス メントとパワーハラスメントの防止に的を絞 り、アンケート形式のセルフチェック、eラー ニングの配信、職場での意見交換会を実施 しました。セクハラホットライン、および企業 倫理ヘルプラインの認知率はそれぞれ98%、 83%と昨年度を上回りました。今後も全従 業員がコンプライアンスの知識を身に付け、 実際に活用できるように取り組んでいきます。

# ■コンプライアンス教育

従来の管理職研修および従業員 ローテーション研修でのコンプライ アンス講座、ならびに全従業員を対象 としたeラーニングに加え、2008 年度から、新入社員研修においても、 コンプライアンス教育を開始しました。 主な研修実績(2008年度)

| 研修名            | 受講者数                 |
|----------------|----------------------|
| 一般従業員<br>向け研修  | 約700名                |
| 管理職・<br>ライン長研修 | 約1,300名              |
| 新人研修           | 約200名                |
| eラーニング         | 約12,000名<br>(全従業員対象) |

| > INDEX                |    |
|------------------------|----|
| ステークホルダー<br>満足の向上をめざし  | τ  |
| お客さまとの<br>信頼づくり        | 20 |
| 従業員との<br>信頼づくり         | 23 |
| 株主・投資家さまとの<br>信頼づくり    | 26 |
| お取引先さまとの<br>信頼づくり      | 27 |
| 社会との<br>信頼づくり          | 28 |
| マネジメント報告               |    |
| コーポレート・<br>ガバナンス       | 33 |
| コンプライアンス               | 34 |
| リスクマネジメント/<br>情報セキュリティ | 35 |
| 環境報告                   |    |

| KDDIの環境保全  |    |
|------------|----|
| 取り組み       | 36 |
| KDDIの事業活動と |    |

環境への影響

**KDDIの** 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績 39

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# リスクマネジメント/情報セキュリティ

#### 2008年度の実績と今後の課題

企業クオリティ向上のため、リスク管理のPDCA\*1 マネジメントの強化、推進を行うとともに、情報セ キュリティにおいては、全社全拠点でISMSの取 得を実現しました。

2009年度は、社会情勢に応じて、KDDIグルー プ全体のリスク管理の強化・改善および情報セ キュリティの強化をめざします。

# ■リスクマネジメントの基本方針

事業リスク<sup>\*2</sup>、管理リスク<sup>\*3</sup>などのすべて のリスクを対象に、日常業務のなかでリスク マネジメントを継続的に実施することで、リス クの減少とリスク発現の回避に努めています。 また、リスク発現時の損失を最小限に抑える ための対策も講じています。

# 企業クオリティ向上のための リスク管理の推進

KDDIはリスクマネジメント本部を中心とし たリスク管理体制を構築し、グループ全体を 統括しています。リスクマネジメント本部では、 リスク管理の基本方針・計画を策定し、関 連部門とPDCAサイクルに基づきリスク管理 を行うとともに、全社のリスク管理状況を経 営層に提示、法制度などの変化に応じてリス クを見直しています。

2008年度は新型インフルエンザの大流行 に備え、お客さまへの情報通信サービスの継 続的な提供と、全従業員の健康確保を目的と した「新型インフルエンザ対策に関する事業 計画」を策定しました。

#### KDDI グループのリスク管理体制図 全部門/子会社 重点管理リスクの対策部門 リスクマネジメント本部 展開 展開 全部門でのリスク管理の 重点管理リスクの対策を行う 基本方針・計画の策定 PDCA実行 部門におけるPDCA実行 具体的リスク リスク対策の 対策の策定 是正と改善 具体的リスク リスク対策の 対策の策定 是正と改善 リスク管理システムの構築 (PDCA) リスク管理のリスク管理の リスク管理のリスク管理の リスク情報の管理 活動評価 活動評価 実行

# ■情報セキュリティの基本方針

KDDIでは、お客さま情報および会社の機 密情報を厳密に取り扱うとともに「情報セキュ リティに関わる基本方針」および「セキュリ ティ・ステートメント」「プライバシーポリシー」 を定めて、情報セキュリティの確保に全社を 挙げて取り組んでいます。

# ■全社でのISMS認証取得の推進

KDDIでは、経営層を委員とする「情報セ キュリティ委員会」を2004年に設置し、全 社レベルの情報セキュリティ管理状況の把握 と、必要な対策を迅速に実施できる体制を整 備しています。

2008年度は、ISMS (Information Security Management System:情報セキュリティ マネジメントシステム)の構築部署を拡大し、 2009年4月10日に全社での認証取得を達 成しました。

さらに、グループ会社においても情報セキュ リティを積極的に強化しており、ISMS認証 をはじめとする公的認証の取得を推進してい ます。

※1 PDCA: Plan(計画)、 Do(実施·運用)、Check (点検·是正)、Action(見 直し) の4ステップを繰り 返す什組み。

※2 事業リスク: サービス 展開や料金設定などの事 業活動そのものに関する リスクおよび法規制や政 策の決定による事業活動 の変化によるリスク。

※3 管理リスク: お客さま 情報の漏えいや法令違反 など、企業の信用やブラン ドイメージを低下させる 恐れのあるリスク。

| > INDEX               |    |  |
|-----------------------|----|--|
| ステークホルダー<br>満足の向上をめざし | τ  |  |
| お客さまとの<br>信頼づくり       | 20 |  |
| 従業員との<br>信頼づくり        | 23 |  |
| 株主・投資家さまとの<br>信頼づくり   | 26 |  |
| お取引先さまとの<br>信頼づくり     | 27 |  |
| 社会との<br>信頼づくり         | 28 |  |

#### マネジメント報告

| Π- | -ポ | レ | _ |  |  |
|----|----|---|---|--|--|
| ガノ | バナ | ン | ス |  |  |

コンプライアンス

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ

33

#### 環境報告

#### KDDIの環境保全への 取り組み 36

KDDIの事業活動と 環境への影響 37

KDDIの 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の

目標と実績 39

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# KDDIの環境保全への取り組み

#### KDDI環境憲章

#### 基本理念

KDDIグループは、かけがえのない地球を次の 世代に引き継ぐことができるよう、地球環境保護 を推進することがグローバル企業としての重要な **青務であるととらえ、環境に配慮した積極的な取** り組みを、会社全体で続けていきます。

#### 行動指針

- 1) 当社の事業活動が地球環境に及ぼす影響を定 量的に評価し、環境保全活動の効果的な仕組 み作りと継続的な改善に努めます。具体的に は、以下のとおりとします。
- (1)省エネルギー、省資源、廃棄物削減等の 環境問題を継続的に改善するために必要な 環境マネジメントシステムの構築と運営
- (2)環境関連法規、条例等の規制、および要求 事項の遵守

特に、地球温暖化防止の観点から電力消 費量の削減に向けた施策の推進

- (3) 社内外への適切な情報の開示による コミュニケーションの促進
- 2)次世代IT技術を活かした環境負荷低減型 サービスの開発・提供に努めます。
- 3) 携帯電話端末等の大量消費を伴う事業活動で 生じる環境負荷を低減させるための施策を 進め、循環型社会の構築に貢献します。
- 4)機器および物品の調達にあたり、 環境配慮製品の調達を推進します。
- 5)環境に調和した豊かな社会に向け、企業市民と して社会・地域における保全活動に貢献します。

# ■環境マネジメント体制

KDDIグループでは、総務・人事本部長を 委員長とし、各本部・事業所・総支社・グルー プ会社・関連団体から選任された委員で構 成される「KDDI CSR・環境委員会」を中心 に環境保全活動の推進体制を構築していま す。各組織は、目標設定、実施、活動状況 の確認、内部環境監査、運用改善を行うこ とによりPDCA\*1サイクルによる環境保全活 動の強化に努めています。

※1 PDCA: Plan(計画)、Do(実施·運用)、Check(点検· 是正)、Action(見直し)の4ステップを繰り返す什組み。

# KDDI グループ環境マネジメント体制 代表取締役社長 経営会議 KDDI CSR·環境委員会 内部環境監查員 本部・事業所・ 総支社 ゲループ子会社内・ 部門総括責任者 部門環境管理責任者 部門環境管理委員会 環境責任者 従業員など

# 環境マネジメントの 質的向上をめざして

KDDIでは内部環境監査を重要な施策のひ とつと位置付けています。2008年度は省工 ネ法など環境関連法規制の知識を有する従 業員で内部環境監査を実施し、精度の向上 を図りました。

2009年度からは効率的かつ有効な施策を 実施するため、環境会計を導入する予定です。

# ■環境教育

環境保全活動を積極的に進めるため、従 業員に対するさまざまな啓発活動を行ってい ます。

2008年7月には全従業員を対象に、KDDI の環境保全活動の理解を深めることを目的と したeラーニングを実施しました。また、2009 年3月には環境問題とグリーンICTをテーマ とした社内講演会を開催し、この模様をテレ ビ会議システムを使って全国の拠点へ配信し ました。KDDIでは従業員の意識向上を図る ため継続的な教育を行っています。

#### KDDIグループの ISO14001認証取得状況 (2009年3月末現在)

- KDDI(株)
- (財)国際電信電話 共済会
- KDDI健康保険組合
- KDDI企業年金基金
- (株)KDDIテクニカル エンジニアリング サービス
- (株)KDDIエボルバ
- 沖縄セルラー電話(株)
- 日本通信エンジニア リングサービス(株)
- (財)国際 コミュニケーション基金
- (財)KDDI エンジニアリング・ アンド・コンサルティング
- (株)KDDIテクノロジー
- (株)mediba
- KDDI沖縄(株)
- (株)KDDIエボルバ沖縄
- (株)KDDI研究所
- KMN(株)
- (株)KDDI総研
- (株)KDDIウェブ コミュニケーションズ
- 国際ケーブルシップ(株)
- テレハウス・ヨーロッパ (英国)

KDDIグループ全体 抓点数:181抓点、 対象人員:約34,000名

#### ステークホルダー 満足の向上をめざして

お客さまとの 信頼づくり

従業員との 信頼づくり 23

20

33

34

株主・投資家さまとの 信頼づくり 26

お取引先さまとの 信頼づくり

社会との 信頼づくり 28

#### マネジメント報告

コーポレート・ ガバナンス

コンプライアンス

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

#### 環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み

KDDIの事業活動と 環境への影響 37

KDDIの 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績 39

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# KDDIの事業活動と環境への影響

# ■ KDDIの環境への影響(2008年度)

KDDIは、通信インフラの整備や携帯電話 をはじめとする通信機器の販売などにより、 さまざまな情報通信サービスを提供していま す。こうした事業活動のなかで、環境に影響 を与える主なものは、事業用通信設備の電力 消費に由来するCO₂の排出、通信設備の更 新などにともない発生する産業廃棄物です。 また、お客さまが不要とされる携帯電話のリ サイクルも重要な課題です。

2008年度は、通信設備・オフィスにおい て各種の省エネルギー施策に努め、電力消 費量は目標値の193.337万kWhを下回る 191.035.6万kWhとなりました。産業廃棄 物の排出量は10.014.3tと増加したものの、

通信設備の再資源化率は98.0%(前期比 2.9%増)に向上しました。携帯電話のリサイ クルは機種変更の台数の減少などにより、回 収台数が約190万台、再資源化率は98.3% に向上しました。



#### **INDEX** ステークホルダー 満足の向上をめざして お客さまとの 信頼づくり 20 従業員との 信頼づくり 23 株主・投資家さまとの 信頼づくり 26 お取引先さまとの 信頼づくり 27

# マネジメント報告

28

33

社会との

信頼づくり

| コーポレート | • |
|--------|---|
| ガバナンス  |   |

コンプライアンス

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

#### 環境報告

KDDI の環境保全への 取り組み

KDDIの事業活動と 環境への影響

# **KDDIの** 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績 39

2008年度の 主な取り組み

第三者意見

45

41

# KDDIの中期環境保全計画

# ▮計画の概要

KDDIは2007年7月に、第2期となる中 期環境保全計画を策定しました。この計画は、 第1期計画の目標であった「全社統合型の環 境マネジメント体制構築」を発展させ、より実 績の向上をめざすもので、省エネルギーや携 帯電話のリサイクル、産業廃棄物の削減など に関する目標値を定めています。

#### 第2期中期環境保全計画

| 1. 地球温暖化<br>対策           | 2011年度に想定されるエネルギー<br>使用量を16%削減し、温室効果ガス<br>排出量(CO <sub>2</sub> 換算)を152万tとする。                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 廃棄物削減・<br>リサイクル<br>推進 | <ul><li>携帯電話、撤去通信設備などの<br/>再資源化率を99%以上とする。</li><li>オフィス廃棄物の削減・分別を<br/>徹底するとともに、再資源化率を<br/>70%以上とする。</li></ul> |
| 3. 環境<br>マネジメントの<br>質的向上 | <ul><li>■ コンプライアンス評価・<br/>内部監査の充実</li><li>● 社内の環境教育・<br/>啓発活動の充実</li></ul>                                    |

# ● 第2期中期環境保全計画の実績と進捗

第2期中期環境保全計画の目標を確実に 達成するために、目標年度の2011年に向け て、年度ごとにトレンド目標を設定して進捗 管理を行っています。2008年度はリサイク ル推進の分野で一部未達となっていますが、 いずれも昨年度より実績は向上しています。 詳細はP39 ~ 40をご覧ください。

# 温室効果ガス排出量<sup>※1</sup> (CO。換算 単位:t)

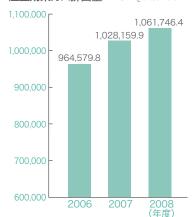

#### 電力使用量(単位:万kWh)

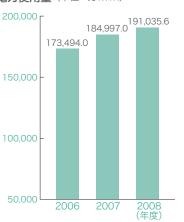

# 燃料使用量(単位: kℓ)

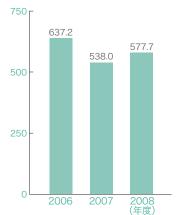

### **產業廃棄物排出量**(単位:t)



#### 紙使用量(単位:t)



#### 水使用量(単位:千㎡)



# 環境データに関する特記事項

- ※1 温室効果ガス排出量に関しては、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法)に基づく温室効果ガスの算定・報告・公表制度において適用され る算定方法を使用して算定しています。
- ※2 産業廃棄物の再資源化量には、サーマルリサイクルされたものを含んでいます。
- ※3 一部事業所のデータの集計漏れがあったため、2008年度CSRレポートで開示したデータを修正いたしました。

(年度)

| D | · INDEX                            |         |
|---|------------------------------------|---------|
|   | ステークホルダー<br>満足の向上をめざし <sup>*</sup> | τ       |
|   | お客さまとの<br>信頼づくり                    | 20      |
|   | 従業員との<br>信頼づくり                     | 23      |
|   | 株主・投資家さまとの<br>信頼づくり                | 26      |
|   | お取引先さまとの<br>信頼づくり                  | 27      |
|   | 社会との<br>信頼づくり                      | 28      |
|   | マネジメント報告                           |         |
|   | コーポレート・<br>ガバナンス                   | 33      |
|   | コンプライアンス                           | 34      |
|   | リスクマネジメント/<br>情報セキュリティ             | 35      |
|   | 環境報告                               |         |
|   | KDDI の環境保全へ<br>取り組み                | の<br>36 |
|   | KDDIの事業活動と<br>環境への影響               | 37      |
|   | KDDIの                              |         |

# 中期環境保全計画 38

# 中期環境保全活動の 目標と実績

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# 中期環境保全活動の目標と実績

⑥:達成 ○:概ね達成

|                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | ●: 達成 ●: 機ね達成                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目             | 2008年度目標                                                                                                                                               | 2008年度実績                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 達成状況     | 2009年度目標                                                                                                                                                                               |
| 温室効果ガス排出量の削減   | 省エネルギー施策の強化  ・携帯電話基地局を含む通信設備の省エネルギー対策強化  ・オフィス系各事業所における省エネルギーの推進  ・2008年度に想定されるエネルギー使用量を7.7%削減し、温室効果ガス排出量を107.3万t-CO <sub>2</sub> とする(全社電力使用量19.3億kWh) | <ul> <li>● 各事業所で施策を実施 ・エアコンが不要な基地局の開発 ・府中第二ネットワークセンター、新宿ビルにおける外気導入、CO₂制御化による空調動力の削減 ・新宿ビルにおける冷却水ポンプ、ブースターポンプのインバータ制御化 など</li> <li>● 全事業所にて昼休み、退出時の消灯およびPC省エネ運用の実施率ほぼ100%</li> <li>● 温室効果ガス排出量 106.2万t-CO₂(対目標99%)(全社電力使用量19.1億kWh)</li> </ul>                                                      | <b>©</b> | <ul> <li>■ 温室効果ガス排出量120.0万t-CO₂ (全社電力使用量21.6億kWh)</li> <li>● CO₂排出量削減に向けたLCA*の検討・実施</li> <li>※ライフサイクルアセスメントの略。製品やサービスが製造、使用、廃棄あるいは再使用されるまでのすべての段階を通して、環境にどんな影響を与えたのかを評価する方法</li> </ul> |
| 廃棄物削減・リサイクルの推進 | 通信設備の再資源化率(マテリアルリサイクル率)向上<br>▼マテリアルリサイクル率96%以上                                                                                                         | ● マテリアルリサイクル率98.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>©</b> |                                                                                                                                                                                        |
|                | <ul><li>携帯電話リサイクルの推進</li><li>回収数値の維持</li><li>リサイクル告知活動の展開</li><li>マテリアルリサイクル率99%以上</li></ul>                                                           | <ul> <li>回収数</li> <li>・本体 189.5万台(2007年度比 43.2万台減少)</li> <li>・電池 160.9万個(2007年度比 12.4万個減少)</li> <li>・充電器 120.3万台(2007年度比 7.3万台減少)</li> <li>積極的な告知活動を展開</li> <li>・auショップなどでの推進</li> <li>・リサイクルをテーマとした新聞広告、テレビCM、雑誌の企業公告掲載</li> <li>・CEATEC JAPANにおける携帯電話手分解の実演</li> <li>▼テリアルリサイクル率98.3%</li> </ul> | Ο        | <ul><li>通信設備のマテリアルリサイクル率98%</li><li>携帯電話のマテリアルリサイクル率99%</li><li>PCBの適正処理計画の策定</li><li>オフィス廃棄物再資源化率向上の体制構築</li></ul>                                                                    |
|                | 産業廃棄物適正処理の推進  ● PCB、アスベストなど、特別管理産業廃棄物の適正管理<br>および処理                                                                                                    | ● 法令に則り、適正管理および処理を実施                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>©</b> |                                                                                                                                                                                        |
|                | オフィス廃棄物の削減  ● 分別チェックの徹底  ● 再資源化率向上策の策定                                                                                                                 | <ul><li>全事業所の分別チェック率ほぼ100%</li><li>体制構築のための事業所調査実施</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       | 0        |                                                                                                                                                                                        |

| > INDEX                |                |
|------------------------|----------------|
| ステークホルダー<br>満足の向上をめざし  | τ              |
| お客さまとの<br>信頼づくり        | 20             |
| 従業員との<br>信頼づくり         | 23             |
| 株主・投資家さまとの<br>信頼づくり    | 26             |
| お取引先さまとの<br>信頼づくり      | 27             |
| 社会との<br>信頼づくり          | 28             |
| マネジメント報告               |                |
| コーポレート・<br>ガバナンス       | 33             |
| コンプライアンス               | 34             |
| リスクマネジメント/<br>情報セキュリティ | 35             |
| 環境報告                   |                |
| KDDIの環境保全へ<br>取り組み     | <b>თ</b><br>36 |
| KDDIの事業活動と<br>環境への影響   | 37             |
| KDDIの<br>中期環境保全計画      | 38             |
| 中期環境保全活動の<br>目標と実績     | 39             |
| 2008年度の<br>主な取り組み      | 41             |
|                        |                |

第三者意見

45

| 項目                | 2008年度目標                                                                                                                                      | 2008年度実績                                                                                                                                                                                                                                                  | 達成状況     | 2009年度目標                                                                                                                                   |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 環境マネジメントシステムの質的向上 | ISO14001の拡充  KDDIグループ会社(出資比率50%以上)全社のグループ統合認証取得推進  内部監査員体制の拡充(運用部門強化)                                                                         | <ul> <li>新たに4社をグループ認証として統合<br/>(株) KDDI研究所、KMN(株)、(株) KDDI総研、<br/>(株) KDDIウェブコミュニケーションズ</li> <li>設備運用系従業員によるコンプライアンスを重視した<br/>内部監査の実施</li> </ul>                                                                                                          | 0        |                                                                                                                                            |  |
|                   | 環境コミュニケーションの推進 (社外向け)  「CSRレポート」の作成、配布  企業ホームページにおける情報開示の継続  (社内向け)  各種研修やeラーニングを通じた環境教育の実施  イントラネットや社内報を通じた社内啓発の推進  ボランティアの実施(森林保全活動、地域清掃など) | <ul> <li>□ ニーズに応じ3パターンのCSRレポートを制作、配布・ダイジェスト版(冊子・WEB)、フルレポート(WEB)、英文版・ダイジェスト版は株主総会にて配布</li> <li>□ さまざまな機会、媒体により従業員の意識啓発を実施・全従業員を対象としたモラーニングやグリーンICTをテーマとした社内講演会の実施・イントラネットにて従業員向けCO₂排出削減プロジェクト「私のCO₂削減 アクション宣言45」を展開・従業員参加による富士山への植林、天王山の森林整備実施</li> </ul> | <b>©</b> | <ul> <li>KDDIグループ会社(出資比率50%以上)全社のグループ統合認証取得推進</li> <li>環境会計導入</li> <li>各種研修やeラーニングを通じた環境教育の実施</li> <li>ボランティアの実施(森林保全活動、地域清掃など)</li> </ul> |  |
| 紙資源使用量の削減         | 請求書における紙使用削減推進  インターネットで料金がお知らせできる 「WEB de 請求書」の加入促進  「KDDIまとめて請求」の加入促進                                                                       | <ul> <li>「WEB de 請求書」加入者数 約 217万件<br/>(2007年度比1万件増)<br/>削減した紙資源 約635.4t(A4用紙換算 15,900万枚)</li> <li>「KDDIまとめて請求」請求書発行件数<br/>約187万件(2007年度比30万件増)</li> </ul>                                                                                                 | 0        |                                                                                                                                            |  |
|                   | サービス、販売促進などに使用する印刷物の削減推進  ● 発注数の適正化および発注・使用フローの効率化検討                                                                                          | <ul><li>適正発注に向けた在庫管理のシステム確立</li><li>サービス、販売促進などに使用する印刷物 36,693.5t (2007年度比6.2%減)</li></ul>                                                                                                                                                                | 0        | ● 請求書における紙使用削減推進                                                                                                                           |  |
|                   | 社内文書電子化などによる上質紙使用量削減推進                                                                                                                        | <ul><li>■ オフィスにおける上質紙使用量 636.7t(2007年度比3.1%減)</li></ul>                                                                                                                                                                                                   | 0        |                                                                                                                                            |  |
| グリーン購入の推進         | グリーン購入活動推進     ● 主要なお取引先さまへの環境ISO認証取得推進                                                                                                       | ● 主要なお取引先さま100%が<br>環境ISO認証またはそれに準ずる活動を実施                                                                                                                                                                                                                 | 0        | ● グリーン調達ガイドライン策定                                                                                                                           |  |
|                   | 有害物質排除に向けた取り組み <ul><li>携帯電話での有害物質排除を達成</li></ul>                                                                                              | ● 携帯電話での有害物質排除                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | ● 携帯電話における有害物質排除                                                                                                                           |  |

| > INDEX               |    |
|-----------------------|----|
| ステークホルダー<br>満足の向上をめざし | τ  |
| お客さまとの<br>信頼づくり       | 20 |
| 従業員との<br>信頼づくり        | 23 |
| 株主・投資家さまとの<br>信頼づくり   | 26 |
| お取引先さまとの<br>信頼づくり     | 27 |
| 社会との<br>信頼づくり         | 28 |
| マネジメント報告              |    |
| コーポレート・<br>ガバナンス      | 33 |
| コンプライアンス              | 34 |

# 環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

KDDIの事業活動と 環境への影響

**KDDIの** 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# 2008年度の主な取り組み

# ■地球温暖化対策

第2期中期環境保全計画における地球温 暖化対策の目標達成に向け、2008年度のト レンド目標 107.3万t に対し、実績は 106.2 万tとなり、順調に推移しています。



# ● ネットワークセンターでの取り組み

情報通信インフラの省エネ化のためには、 通信設備そのものに加え、電源設備や空調 設備などの付帯設備の省エネ化も重要なこと から、高効率な付帯設備を採用しています。

多摩第4ネットワークセンターでは、建物 自体を高断熱構造にすることでさらに省エネ

化するとともに、 ソーラーパネル を搭載した街路 灯を設置し、地 域保安にも貢献 しています。



多摩第4ネットワークセンター

# ● 通信設備 (au 基地局) での取り組み

現在、携帯電話の基地局における電力使 用量はKDDI全体の約6割を占めているため、 基地局の省エネ化を積極的に進めています。 具体的には、基地局設備の高効率化や小型 軽量化による省スペース化を進めるとともに、

特に、エアコンが不要 な基地局の開発とその 早期導入に力を入れて います。また、太陽光 発電だけでまかなう基 地局も建設していま す。



石北峠基地局

# ● インターネット接続サービスの省電力化

最大1Gbpsの高速通信を実現する「ギガ 得プラン」の「ギガホームゲートウェイ」は、新 たに省エネモード(通常使用時に比べ消費電 力を20%削減)を搭載しました。KDDIでは 自社設備の省エネ化とともに、お客さまの宅 内機器の省エネ化にも取り組んでいきます。

# ● ソリューションサービスでの取り組み

au携帯電話とソーラーパネルを活用して、 どんなところからでもライブ画像を配信できる 「画像提供サービスPOINTSCOPE(東電環 境エンジニアリング(株)提供)」は遠隔からの 防災情報配信、無人設備監視や自然・生態 系観察などの現場で活躍しています。

本サービスは、ライブカメラ設置のための 電源や通信のケーブル工事が不要、自然工 ネルギーの活用、および遠隔監視による管理 員の移動削減など、設置から使用までのCO。 排出量を大幅に削減することが可能です。な お、「POINTSCOPE」はMCPC award\*1 2009特別賞を受賞しました。

# ●「ひかり one」へのグリーン電力導入

ブロードバンドサービス「ひかりone」の提 供に必要な電力の一部に、2009年1月より 自然エネルギー由来であるグリーン電力を導 入(年間 100万kWh)しました。「ひかりone」 は地球環境に優しいサービスをめざします。

# ● ソーラー充電可能な携帯電話の提供

2009年夏、世界初となるソーラーパネル 採用防水携带 SOLAR PHONE SHO02 (製 造:シャープ(株))を発売しました。本モデ ルは、約10分間の太陽光発電による充電で、 1分間程度の通話、2時間程度の待ち受けが 可能です\*\*2。携帯電話の充電を通じて、お 客さまに手軽に自然エネルギーをお使いいた。 だき、社会のCO₂排出量削減に貢献してい きます。



画像提供サービス **POINTSCOPE** 

※1 MCPC award: モバ イルコンピューティング導 入で成果を上げている企 業などを表彰するもの。



※2 メーカーの試験方法 による計測値です。実使 用時は、日射の強さ、使 用条件(方位・角度・周辺 環境)、地域差、および温 度条件により異なります。 詳しくはauのホームペー ジをご覧ください。

ステークホルダー 満足の向上をめざして

お客さまとの 信頼づくり 20

従業員との 信頼づくり 23

株主・投資家さまとの 信頼づくり 26

お取引先さまとの 信頼づくり 27

社会との 信頼づくり 28

マネジメント報告

コーポレート・ ガバナンス 33

コンプライアンス

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

#### 環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み

KDDIの事業活動と 環境への影響

KDDIの 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の

目標と実績 39

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# ● 従業員向け「1人1日1kg」活動推進

イントラネット内にKDDI版「1人1日1kg」 CO<sub>2</sub>削減システムを構築し、従業員の日常生 活におけるCO2削減行動を推進しています。 従業員は、実際に行ったCO2削減につなが る行動をシステムに入力することで、合計で

何kg削減したか を確認でき、一 人ひとりの意識 向上を図ってい ます。



CO。削減につながる 45のアクション項目を展開

# ● さらなる推進をめざして

2009年度は地球温暖化対策推進のため、 新たな施策を導入します。

CO₂排出量のさらなる削減のため、サービス 提供における段階ごとのCO。排出量を把握す ることが必要と考え、LCAを検討・実施します。

グリーン調達ガイドラインを策定し、環境 配慮製品の購入を推進します。

# ● 省エネ技術の開発

KDDIでは、さらなる省エネ化やCO。排出 削減を実現するため、通信設備のグリーン化 に加え、自然エネルギーとの連携やサーバ技 術などの分野においても研究技術開発を推進 しています。

#### 太陽光発電と蓄電池技術(図1)

au基地局などの通信設備の消費電力を減 らし、CO2の排出が最も少なくなるよう、商 用電力(特に深夜電力)と太陽光発電、蓄電 池を組み合わせて利用する電力供給技術。

#### 全光ネットワーク

光スイッチの実現により、ルータにおける 光電変換ロスや電気的処理の削減が可能と なる、全光ネットワークの研究開発。

# 仮想化技術による 次世代データセンター省エネ技術 (図2)

さまざまな機器が混在するマルチベンダー 環境のデータセンターにおいて、負荷に応じ た物理サーバやネットワークのダイナミックな 再構成(仮想サーバ移動や電力制御、電源停 止)を実現し、データセンター全体の消費電 力を削減する技術。

# ZigBeeとの連携による 「見える化」技術(図3)

センサーとセンサーが通信を行い、ネット ワークを構築するZigBeeを活用し、携帯電 話のエリア外においてもCO2センサーなどの 環境センサーが利用できるようにし、CO2の 排出量の可視化を実現する技術。







ステークホルダー 満足の向上をめざして

お客さまとの 信頼づくり

従業員との 信頼づくり 23

20

27

33

株主・投資家さまとの 信頼づくり 26

お取引先さまとの 信頼づくり

社会との 信頼づくり 28

マネジメント報告

コーポレート・ ガバナンス

コンプライアンス

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

#### 環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み

KDDIの事業活動と 環境への影響 37

**KDDIの** 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績 39

2008年度の

主な取り組み 41

第三者意見

45

# ■省資源化推進

# ● 取扱説明書の小型化による 紙使用量削減

携帯電話の多機能化にともない、増加傾 向にあった取扱説明書のページ数を削減する とともに、サイズも小型化しました。また別 冊として同梱していた「かんたんマニュアル」 を漫画形式でよりわかりやすくし、取扱説明 書の巻頭に集約することで、読みやすさも高 めました。これにより紙の全体使用量を約5 割削減しました。

# ● 携帯電話の長寿命化推進

KDDIは、お客さまのお好みに合った携帯 電話は長くお使いいただくことができ、省資 源につながると考え、携帯電話を自分仕様に カスタマイズできるサービスを提供していま す。外装全面とコンテンツなどを丸ごとチェン ジ可能な「フルチェン」、メニューデザインや ボタン操作などがチェンジ可能な「ナカチェ ン」の2種類を用意しています。



# ■リサイクルの推進

KDDIは不要となった通信設備や携帯電話 を素材ごとに解体・分解し、元の素材へ再生 する「マテリアルリサイクル」を推進していま す。2008年度は、第2期中期環境保全計画 に基づく年度トレンド目標「通信設備のマテリ アルリサイクル率96%以上」「携帯電話のマ テリアルリサイクル率99%以上」に対し、実 績はそれぞれ98.0%、98.3%でした。

# ● 通信設備リサイクル

KDDIでは、情報通信サービスの拡充にと もない、日々通信設備やau携帯電話の基地局 の新設、除却、更新を行っています。不要となっ た設備は、素材別に細かく分別し、再資源化 効率を重視してリサイクルを行っています。

# ● 取扱説明書のリサイクル推進

auショップでは、お客さまが従来家庭ごみ として処分していた携帯電話に同梱している 取扱説明書、パンフレット、チラシ、個装箱 などの回収を行っています。2008年度は約 1.400tの古紙を回収しました。回収した古 紙は「循環再生紙」としてリサイクルし、従業 員の名刺、社用封筒、パンフレットなどの印刷 物に再利用するとともに、古紙としての売却 金の一部を森林保全活動に役立てています。

# ● 携帯電話リサイクル

携帯電話にはプラスチックや金、銀、銅など のほかに、パラジウムなどの希少性の高い金 属も使用されており、その再資源化が重要で す。KDDIではauショップなどの専売店で、お 客さまがご不要となった携帯電話などを回収 し、リサイクルを推進しています。2008年 度は携帯電話リサイクルをテーマとしたテレ ビCM、新聞広告、雑誌への記事広告などに よりお客さまへの訴求を積極的に行いました。





ステークホルダー 満足の向上をめざして お客さまとの 信頼づくり 20 従業員との 信頼づくり 23 株主・投資家さまとの 信頼づくり 26 お取引先さまとの 信頼づくり 社会との

マネジメント報告

信頼づくり

コーポレート・ ガバナンス 33

28

コンプライアンス 34

リスクマネジメント/ 情報セキュリティ 35

#### 環境報告

KDDIの環境保全への 取り組み

KDDIの事業活動と 環境への影響

**KDDIの** 中期環境保全計画 38

中期環境保全活動の 目標と実績 39

2008年度の 主な取り組み 41

第三者意見

45

# ▮社会貢献

# ● 生物多様性への取り組み

#### ガンジスカワイルカの長期観測を実施中

KDDI研究所は、東京大学、インド工科大 学、WWFインディアに協力して、絶滅が危 惧されるガンジスカワイルカの保護活動のた めの音響観測装置の開発および観測活動を 行っています。イルカの発する超音波を録音 できるハイドロフォンアレイを水中に吊り降ろ し、計測されたイルカの水中での2次元位置 情報を、インターネットを介してリアルタイム で世界に発信しています。



インド・ ガンジス川での 観測状況

# solamido

お客さまが楽しく継続して環境問題に参加 できるEZwebサイト「solamido」(ソラミド) を開設しました。「commmons」(コモンズ) レーベルの協力を得て、EZ「着うたフル®」 の対象楽曲のダウンロードによる収益を有限 責任中間法人「more trees」に寄付し、国内 外の森林整備などに役立てています。

# ● 富士山の森づくりプロジェクト

KDDIは財団法人オイスカの「富士山の森 づくり」プロジェクトに参画し、病害虫被害の 拡大防止と、もともと富士山に自生していた 広葉樹を植えることで、富士山の自然環境に ふさわしい森林を再生する活動を支援してい ます。2008年度は従業員と家族が参加し、 1.000本の植樹を行いました。



# ● 洞爺湖サミット

2008年7月に開催された洞爺湖サミット において、公式ハンドブックへのスポンサー ド、ガイアナイトへの参加、ポスターやホー ムページにおけるサミット応援表明など、歓 迎支援活動を実施しました。

# ● 研究会参加

KDDIは、総務省や経済産業省などが主催 する省エネルギー化を推進する研究会や フォーラムに積極的に参加し、自社が培って きたリサイクル技術、ノウハウや、研究技術 開発の成果を展開しています。

#### ▼天王山の森林保全活動

天王山周辺の森林は、近年、森林の手入 れが十分に行われていないことで荒廃し、植 生の悪化が進んでいます。そのため京都府、 大阪府、地域企業、住民などが協働して「天

王山周辺森林整備推進協議会」が 設立されました。KDDIではこれに 替同し、従業員と家族による竹林の 伐採、広葉樹の除伐および植樹を 行うなど、天王山の森林保護と地 元地域の活性化に協力しています。



# ボランティア活動を企画して

天王山の森林整備ボ ランティアでは、2008 年11月に拡大竹林の伐 採、2009年3月に広葉 樹の植樹を行いました。 作業はハードですが、 参加者が楽しそうに活 関西総支社 管理部 動する様子が見受けら



管理グループ

れました。植樹では家族が助け合って木を植える 姿に爽やかな感動をおぼえると同時に、単なる社 会貢献活動に留まらない森づくりの奥深さを感じ ました。私たちが植えた木は、地元の方々に見守 られて蒼々と茂っています。

| > INDEX                |         |
|------------------------|---------|
| ステークホルダー<br>満足の向上をめざし  | τ       |
| お客さまとの<br>信頼づくり        | 20      |
| 従業員との<br>信頼づくり         | 23      |
| 株主・投資家さまとの<br>信頼づくり    | 26      |
| お取引先さまとの<br>信頼づくり      | 27      |
| 社会との<br>信頼づくり          | 28      |
| マネジメント報告               |         |
| コーポレート・<br>ガバナンス       | 33      |
| コンプライアンス               | 34      |
| リスクマネジメント/<br>情報セキュリティ | 35      |
| 環境報告                   |         |
| KDDIの環境保全へ<br>取り組み     | თ<br>36 |
| KDDIの事業活動と<br>環境への影響   | 37      |
| KDDIの<br>中期環境保全計画      | 38      |

# 中期環境保全活動の 目標と実績 2008年度の

主な取り組み 41

第三者意見

45

39

# 第三者意見



NPO法人サステナビリティ 日本フォーラム代表理事 NPO法人 社会的責任投資フォーラム 代表 後藤敏彦

冒頭で、トップがコミットされた4つのCSR 重要課題を挙げておられるのはマテリアリ ティ重視という最近の報告書の流れに沿った ものであり、メッセージとしても明確ですばら しいと思います。ただ、人類最大の課題であ る地球環境も取り上げられていますが、KDDI の基本理念に「環境」というキーワードがない のが気になりました。環境面でも人類社会に さまざまな価値を提供しようとする事業活動 に向かっているにもかかわらず、報告されて いる活動がずっと狭い「環境保全」という言葉 に少し縛られているように感じました。アンビ エント社会が向かう方向であれば、そこから バックキャスティングした超長期ビジョン、中 長期目標が環境に関してもほしいところです。 また、マテリアリティ選択のプロセスの説明と して「KDDI CSR・環境委員会」の役割を記 載されているのはよいのですが、ガバナンス における位置付けについては、Webでも環 境保全の取り組みの中に小さく書かれている だけで、必ずしもよくわかりません。

4重要課題に関して社会との信頼づくりな ど、当面取り組むべきものについては実に網 羅的で着実に進めておられることが読み取れ ます。ただ、プラン、ドゥ情報が主でチェック、 アクト情報が少なく、数値化も限られている ので一段の推進を期待したい。環境への取り 組みは数値管理も進み着実に行われているこ とがわかります。しかし、温室効果ガス排出 に関しては昨年も述べましたが、経営として 抜本的に見直して、総量での削減を必須要 件にした達成のためのロードマップを描くこと が必要と考えます。CDSB\*の動きなどもあり、 グループ全体の排出量などの把握と対策が 必要です。世界は大きく変わってきています。

ダイバーシティの推進など、人材関係も多 彩な取り組みがなされ実績を挙げておられま す。障がい者に関しての特例子会社の認定 取得などについてもっと多くの情報があれば、 なおよいと感じました。世間で最大の話題と なっている非正規雇用については何も記載が ないのですが、無いのでしょうか。

取引先との関係では、購買ポリシーがサプ ライチェーンの末端まで見るサプライチェー ン・マネジメント(SCM)の必要性を付言して おきます。単なる社会貢献ではなく本業で生 物多様性に取り組むためにもSCMは必要で す。顧客との接点であるauショップ関係の情 報はあまりにも少ないと感じました。

Web重視の編集方針は一つの考え方で特 に問題はありませんが、その割にはアクセス に難点があります。CSRが企業情報の中に あるのは当然と考えますが、もう一度クリック しないと情報にたどりつきません。「KDDIの 取り組み」を「CSRの取り組み」とされたら如 何でしょうか。

最後に、海外でのビジネスはどうなってい るのかCSR Reportだけでなく、私が下手 なのか Web でも見つけられませんでした。 グ ローバリゼーションの時代に海外戦略と実績 はあると思いますので、そのCSRについてど こかに記載されるのが望ましいと思います。

**%CDSB**: Climate Disclosure Standard

# 第三者意見を受けて

2008年度は、ステークホルダーの皆さまにKDDIの CSRに対する取り組みをわかりやすくお伝えできるよう、 重要課題の設定に加え、活動の目標と実績の公開にチャ レンジしたことで、一歩前進できたと考えております。

一方で、情報開示や社会情勢に応じた当社の取り組み のあり方について、後藤様にご指摘いただいた点は、今後 の課題としてとらえ改善に努めます。

KDDIのCSRの根源となるものは、ICTという事業を通



KDDI(株) 執行役員 総務・人事本部長 三瓶美成

じて持続的な社会の実現に貢献することです。このことをあらためて認識し、社 会における私たちの課題を整理するとともに、KDDIの特長である従業員参加型 の活動を生かし、今後もCSR活動を一層、推進していきたいと思います。そして、 皆さまから信頼される企業となるようチャレンジを続けてまいります。

# KDDI株式会社 総務部 CSR·環境推進室

〒102-8460



